

PL 784 K6 1920 v.7



- 197

發 行 所 所 有

發

行

者

東

京

市

京橋

品

鈴

木

町

+

番

地

東

京

府

下

田

端

百二

+

番

地

五 五 月 月 # 十 五 五 日 日 發 印 行 刷

古

事

記

傳

首

卷

奥

附

同

年

大 正

+

年

編 纂

者

居

造

印 刷 所

東

刷 者

印

京 市 京 橋 品 町五

會合資上口 丁目 地

京 市 京 會合 橋 社資 品 鈴 木 吉 町 + 番 地

東

電話京橋二九九、六 振 替 弘 東京二四 九七 四

名入門せるよし記せり。

()寬政十年

稻彦 初め通稱な保衣郎といふ。後稻藏と改む。

秀世 初の名は清風。

養はる。千左衞門の千は仙なるべし。 遠江の産。本姓は富田、通稱な求馬といふ。服部氏に

名の訓はツネヤス。

宮临 初め通稱た左中といふ。

岡田 初め通稱な小八郎、名な英積と稱す。 初め通稱な十郎右衞門といふ。

○宣長の手記せるものに、正月十八日加藤與市といふ人入門すとあ

○寬政十一年

横充 擴充の誤なり。

正高 鈴屋本には天子宮神主とあり。

元蕃 入門を九月と注せるは誤にて六月なり。 入門を六月と注したれど五月なり。

圓立寺玄秀 悟里 壽玄 宣長の記錄によるに、寬政十二年六月六日の入門なり 悟里はヤスサトと訓す。 宣長の記錄によるに、寛政十二年六月六日の入門なり

安足 泰足の誤。

弘定 弘足の誤

道彦 中條多勝家來とある勝の字は膳の誤。

○寛政十二年

衣川 長秋 鈴屋本にはなし。

孟彦 後猛彦と書せり。

實形院觀蓮 三月二十九日の入門にして五月にあらず。 入門を五月と注したれど三月十一日なり。

> 近藤 光輔 初め通稱な羊蔵といふ

俊平 新撰字鏡を刊行し、また新撰字鏡考異な著せる丘岬俊

平なり。

大鐘

三冬 九月の入門とせるは誤にして、十月十四日後なり。 鈴屋本には記載せず。

西村

以下六人は享和元年二月の入門なり。

彦、光成、貞嗣は一日に、 茂長は十七日に入門。 久雄、秀秋、

菅

貞嗣 順造は順道の誤なり。

鹽田

○五月入門の殿村常久な寛政九年に、六月入門の圓立寺玄秀、 玄を寛政十一年に、また櫻山典直を享和元年の條に混入せり。

○享和元年

七里 蕃民 七里はナ、サトと訓す。

粟山 惣社 仲保 昌芳の誤。 栗山の誤。

和泉 真國 初め和麿といふ。

**外磐とあるは誤にして親久なり。 外磐は春庭の門人に** して別人なり。

鹽田貞嗣な寛政十二年の條に混ぜり。また宣長の手記せるものに、 〇二月入門の四村久雄、鳥田秀秋、森本菅彦、別所茂長、鹽田光成 七月二十八日松阪の願證寺入門のことあり。

鈴 屋 門 錄 補 正 終 E

〇寬政七年

吉倚は時倚の誤なり。

鈴屋本には秋井を秋子とせり。 鈴屋本にも行芳さあり。

昌碩

質名を之貞といふ。

享和元年宣長追悼の歌に名親と自暑せり。後に改めた

時信

高塚伊織助 るかっ 鈴屋本に助を介と書せり。

櫻田

幕雨巷以央と號すの 初の名は時の

雄義

初の名は爲本。

伴野 光貞 宣長の手記せるものに伴忠五郎とあり。野は衍字なる

べきかっ

初め通稱な茂加美名な勝信といふ。寛政六年十一月の 入門とせるは誤にて、本年五月の入門なり。

○寬政八年

以文 初の名を元文といふ。

大久保鷲彦

醫師なり。 眞親の誤。

出雲北島國造の支流の

真澄 雅重

泰心

初の名は張振亮 名の訓はシケミネ。 堂上家の侍なり。

〇寬政五年 直親

信田

信由の誤。

大館佐右衞門の妹なり。

白筆本には禪林寺義界と書せり。

後佐藤氏な胃す。直層は渡邊直層にて同じく門人なり

柴田 玉串大內人 玉串大内人は職掌につきたる称にて氏名にはあらず。

るなり。鈴屋本に二見左兵衛とせるな宜しとす。 は太玉串を設け備ふる職なれば、玉串大内人とも呼 字治土公姓の大内人を字治大内人といひ、字治大内人

掃部 質名な安榮といふ。

後真直と改む。宣長の手記せるものに、通稱を六郎右

衙門とせり。

長瀬 〇七月入門の井面守典、 與幸 入門は寛政五年三月一日なり。 寛政九年の條に混入せり。

〇寬政九年

殿村 常久 鈴屋本には寛政十二年の條に入れり。寛政十二年五 二十日の入門なり。

青木 茂房 初の名は達房。

殿村

通稱初は五兵衛。

後に佐五平と稱せるな更に佐六と改

む。助吉と稱せしこと明かならず。

森田

即茂

後に興枝と改む。 高なり。

初め小膳と称す。

〇是の年三月、

長瀬眞幸入門せるな、寛政八年の條に混入せり。

○寬政六年

細井三千代廢

利事は判事の誤。

初め通稱を金吾といふ。

細井廣澤の

稲田

馬島

應卿の誤なり。自筆本には住所を同近郷と書せり。

初の名な經正といふ。範治とあるも前の名か。

守彦 初め一麿といふの

長谷川菅緒 初め通稱を伊三郎、名を菅麿といふ。

○宣長の手記せるものに。龍泉寺日翫に並べて、同國るくなる人の 入門せることを記せり。婦人なるべし。また六月八日に、南部人五

和歌山の感應寺に住す。

富 自筆本には林登美さあり。

茂良 重良と書くを正しとす。初め正良といふ。また通称 加

初め半之丞と稱す。

古屋 眞富の誤なり。

○自筆本鈴屋本には、白子昌平の次に村田七右衞門橋彦(白子の人) 本重良の次に坂井元清直章(津の人)の入門あり。 また自筆本には

近坂忠孝の次に森伊右衙門光保妻琴(松阪)、四平井辨五郎(津、家中葛

原华大夫家禮)の入門あり。 ○寬政元年

田尻 眞質 眞言 初め和左禰といふ。 後道足と改む。

鳥居海人彦 條には海人彦男鳥居嘉八郎忠基と書せり。 自筆本には、鳥井海士彦と書せり。但し、 寬政四年 町與力を勤

有雄 地方手代を勤む。

直亮

直亮はナホスケと訓す。

勝男 初の名は垂水。

初め圓、正章などと稱す。 名の字なし。

乘西寺源慧 自筆本鈴屋本には源惠と書せり。

御城代與力を勤む。

の例によるに入門月日なり。されど秀穂の入門は本年 初め通稱な雅樂といふ。寛政二年九月と注せるは、 他

八月二十三日なり。

初の名な政定といふ。父は彦左衞門。

大蔵は後に改めたる通稱、

初め通稱を八十右衛門、 初の名を英林といふ。 名を矩慶といふ。 種暦は後に改めたる實名な

○自筆本には植松有信の入門を逸せり。三月入門。

寬政二年

森川 直定 自筆本には玄翠を玄水と書せり。

小浦 名の訓はアサミチ。

河地 大矢重門の兄。

芝原 春房 自筆本には、柴原と書したれど芝原を正しとす。

初の

名は房氏。

初め横町新左衛門廣といふ。姓は大伴。 大藏はオポクラを訓す。

山根 米原 同村とあるは日脚村とあるべきなり。 自筆本鈴屋本に住所を上市とし、 三隅の二字なし。

末田の誤。後に稻麿と吹む。

初の名を久誠といふ。

樫覺左衞門の入門あり。共に松阪の人なり。 〇自筆本には、 泉舎榮の次に野呂佐右衞門盛種、西川行久の次に白

○寬政三年

鬼頭 松居 安國 元吉 邦壽 自筆本に改吉當と注せり。吉之に其の後更めたる名か。初の名は邦の自筆本には松井と書せり。 氏はユヅリハ、 名はクニョシと訓す。

三谷比曾牟 初の名は清通。

衣川 改む。文政五年二月十日、 初め池田辰三郎周令といふ。伊勢一志郡須川村の産に して本居家の姻戚なり。後鳥取の衣川氏を嗣ぎ長れら して歿す。五十八歳 大阪の門人中島豐足の家に

〇寬政四年

石原 正明 初め將聴さ書す。 正

會郡慥柄の人なり。 天明三年

岡田 三浦 正道 元善 自筆本には、松平周防守殿家老子息と注せり。 自筆本には、 通稱を七左衛門とせり。

米原 充實 後充因と改む。

正之の次に松阪の僧密道の入門あり。 〇自筆本、 鈴屋本ともに、村田橋彦の入門な天明八年とし、 又樋口

〇天明四年

村田 並樹 せりつ 初の名を文哉といふ。 自筆本に小笠原播磨守臣と注

坂倉 一見 茂樹 直樹 初の名を菅生といふ。 初の名な俊徳といふ。

初の名を實壽といふ。

鈴木 末耦 梁滿 自筆本には菊谷末偶と書せり。 天明六年閏十月十四日破門。

志摩國堅神の人、他は皆松阪の人なり。 保の次に西村喜三郎、森祐秀の次に觀音寺眞龍の ○自筆本には、中村正頼の次に白塚晴兵衛岡村儀八郎の二人、森光 入門あり。 眞龍は

筆本には、森琴の入門を天明八年とせり。

〇天明五年

村上 有行 初め通稱を吉太郎、 名を築亮といふ。

中庸 初め轍之助と稱す。 後に姓を渡邊と改め更に箕田と改

初め親用と書す。

栗田

自筆本には土万侶と書せり。また土滿とも書す。

河内村の入門あり。 ○自筆本鈴屋本には、 )天明六年 横井千秋の次に吉祥寺映譽 而て土岐建雄の名見えず。 (伊勢國飯高郡大

> 齋田 美鄉

自筆本鈴屋本ともに美卿と書せり。

自筆本に齊田と書けり。

注せり。寛政三年六月廿日入門と記せるは誤れり。天 自筆本鈴屋本には、山鹿郡久原村一目明神社司との 六月廿日は、 明六年四月二十七日鈴屋を訪ひて入門せり。寛政三年 を訪へる日なり。 惟香が同國の杉谷彝と相携へて更に鈴屋

西村 大矢 重門 初め重角と書す。

重浪 自筆本鈴屋本には重左衞門と書せり。

〇天明七 年

林

茂隆 通稱を自筆本には季林見とせり。 檢するに、何れも季と書せり。 其の他宣長の手記

た

政要 初め佐紀を迮と書せり。 政要はマ サト シと訓す。

七里

萩原 笠因 直麿 初め通稱な齋助と稱す。

元克 初の名は政式。 源兵衛は徳兵衛の誤なり。 元克はモトエ さ訓すっ

川北

守屋 せりつ 鈴屋本にも、 欄外に安永六年丁酉正月入門と朱にて書

澤瀉 常尚

瓠形 瓢形、 常句はツネヒサと訓す。 付賢とも書せり<sup>。</sup>

適田 蓬萊 守韶

守韶はモリツグと訓す。

守訓 廣 自筆本には、 自筆本には九禰宜とあり。後七禰宜に進めるなるべし 寛政三年の條に載せて、 欄外に先年と注

せりつ

柏淵

二千

井面

〇天明八年

栗田 十文字重顯 直菅 眞菅の誤なり。 自筆本に重頭とあり。 初め稽古といふ。 顯の字は後に改めたるなるべし

### 鈴 屋門人錄 補正

本 居 清

他の資料によりて増補訂正せんことを思ひ立てるなり。 錄として世に頒つに方り、これを自筆本鈴屋本等に参照し、 徴して明かなり。此の書、其の一本心予が家にも古くより藏せり。(今これ 社にて、寛政十一年七月以後に編せるものなるべしと思はるゝ點あり。文 た全集本鈴屋本共に往々誤あり。よりて、今囘全集本を古事記傳首卷の附 を假に鈴屋本と稱す)但し全集本と比較するに小異の點なきにあらず。ま 化四年に既に成れるここは、當時門人中に此の書を所持したるものあるに 編者並に編纂の年代は不明なれど、松阪の門人を中心として組織せる鈴屋 本居全集首卷に載せられたるものなり。(今これを假に全集本と稱す)。其の 鄭兵衞にて筆を擱き、別に寬政五年の入門者姓名(前の續き)を錄したる紙 以後の入門者を追錄したるものあり。即ち前掲の鈴屋門人錄にして、會て 宣長の手づから記したる授業門人姓名錄一册あり。但し寬政五年の小崎七 一葉を卷末に貼付したり。後年これに多少の改竄を加へ、なは寛政五年 なほ確實なる

〇安永二年以前

正啓 審齋は入道後の號なり。

入道して質入といふった什助は多く十助と書きたり。

中行 初め雅述といふ。

初め通稱な十藏といふの

長谷川常雄 常國 下なる中里常岳の兄なり。 初め常朝といふ。

どと稱す。前なる長谷川常雄の弟なり。 初の常道といふ。また、 通稱を初め大三郎、 彌五郎な

適齋は入道後の號。

自筆本、鈴屋本には通稱を惠左衞門とせり。

○自筆本には島川齋にならびて、長谷川次郎兵衞の入門あり。松阪の

これを加ふる時は、安永二年以前の門人は總計

十四人

造

ないの 〇安永四年

中里 田中 常秋 町彦 通稱を初め定四郎、伴藏などと稱す。 もと石田氏。初の名を干町といふ。

○自筆本には田中町彦の次に山内求馬(~阪の人)、大國都地の次に たり。而て中川守先は、自筆本鈴屋本共にこれを載せず。 理延 宇治の人、婦人なるべし)の二人あり。鈴屋本にも理延を舉げ

〇安永五年

上島 成道寺隆瑜 美臣 松阪の人にあらず、伊勢國一志郡久居なり。次の菊川 松阪とあるは誤なり。 伊勢國一志郡算所村なり。

○自筆本には、成道寺隆瑜の次に長井與八郎へ入道して休英と號す〉 信滿も同じ。

小津信業の次に岡山彦五郎の入門あり。共に松阪の人なり。

早川 〇安永六年 廬 廬の字、自筆本鈴屋本共に广と書してイポリと傍訓を 施せり。印本廬とせるはさかしらなり。

〇天明七年の條に、本年入門の守屋昌綱を混じたり。

〇安永八年

VJ

○自筆本には、岡山正興の前に密藏院戒應の入門あり。松阪の人な

同 ○自筆本には、 妻文子 〇天明元年 整方 壽元と號す。元の字、鈴屋本には原と書せり。 殿村宗右衞門とある宗右衞門は、道應とあるべきなり 殿村文子の次に西迎寺密傳の入門あり。伊勢國度愈

郡中村の人。

村上 〇天明二年 有信 自筆本には彦灰の次を治と書せり。

○自筆本には、 村上有信の次に理惠(婦人か)の入門あり。 伊勢國度 通計四百八十八人八印

同同手代 伯 统前 江月 近江彦根 同 [7] 飯 出羽 遠江 同 飛驒 伊 同 同 尾張名兒屋 飯野郡中万村 同 遠江敷智郡入野 京新町錦小路上 野郡中 河 野郡射 豫中烏 生小國川 錦 若 箱崎 大野 醫喜井丸 小路 米 阿部 鞍 平 敷知郡新 有 度郡草 手 鹿郡八澤木村神 は出 和高山 四郡水水月矢下上 方村 十松 和 郡 町二丁目 郡 近水 宝 郡新居驛 家老三浦內膳妻 植木村 游中 一平 六月 江角坂茶 町 大野郷八幡濱、 月相 去寬政 月 居 四 薙 六月 计四日图 五郎月前明 # 田屋 十月朔日 礼神主 惣社神主 郡刈 渡邊屋 九月 月 H 三月 七郎 同 十二 同 四月 職 家神 條次 印社 + Ŧî. 村郎 1 九月 六月 五月 月 手 五月 H 香 大 和 飯 森 您 矢 粟 竹 富 田 樋 七 竹 高 山 問 服 櫻 藤 部 浦 月 中 倉 Щ 山 泉 Ill 口 須 村 Ŀ 里 友 社 宮 市 口 宮 代 田 五郎左衛門 於兎吉 郎 勘 彌 安 喜 喜左 東 岩 Ti 市 端 hn 源 人右衙門 际右衛門 右 榮 中 瀨 與三郎 元 左 春 = 古 + 次 次 次 次 兵 兵 衞 衛 門 槻 次 郎 太 郎 門 郎 祥 郎 平 衛 門 衞 春 郞 務 龜美子 正彦 直滿 紀文 氏乘 源尚規 光副 貞平 久磐 仲保 春岑 阿阿 藤秀麿 藤秋津麿 志貴昌方 正旗。 安文 敏夏 蕃民 政 元尚 常 **改大秀** 貞豪男 ED 後三郎右衛門 真温と云

鈴 屋

錄 終

| 松坂 八月   | 一志郡須川 後因州鳥取 | 飯高郡岸江 五月   | 松坂    | 飯野郡射和 正月 | 〇寬政十二年庚申 | 同醫十二月  | 尾張名古屋 十二月 | 福現社 | 下總古河 家中 十一月 | 同同同       | 同同同      | 近江彦根 家中 九月         | 同同九月  | 同同九月     | 同同九月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 能登鳳至郡宇出津 禪宗 九月 | 川曲那三日市村 放野神社神主 | 安濃郡萩野村 醫 六月 | 安獎郡高野尾村 日蓮宗 六月 | 同 同二男享和二冬正木舎人養子 | <b>丁</b> 老 | 肥後菊池郡邊田村 八幡宮神主 | 二 二 二 二 二 二 二 二 二 3 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------|------------|-------|----------|----------|--------|-----------|-----|-------------|-----------|----------|--------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 長       | 衣           | 橋          | 長     | 竹        |          | 伊      | 磯         | 尊   | 中           | 大         | 村        | 石                  | 清     | 真        | 秦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 常              | 坂              | 堤           | 圓              | 13              | 111        | 石              | la la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 井       | Щ           | 本傳         | 東     | 川彦       |          | 藤      | 村         | 膀   | 村彦太         | 堀         | 田        | 居                  | 水恒    | 脇久       | 藤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 稽              | 倉越             | 壽           | 立              | 浦鋏              | 浦於         | Щ              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 武士      | 幸           | 兵          | 迎     | 太        |          | 春椒     | 万         |     | 兵           | The state | 大        | 市                  | 右衙門   | 右衙門      | in the same of the | ulle.          | 後              |             | -4-            | 之               | 蒐          | 常              | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 吉清      | 記長          | 衛定         | 八虫    | 郎        |          | 桃      | 七         | 寺兹  | 衞絲          | 藏         | 助字       | 丞                  |       |          | 郎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 寺 拔            | 守燕             | 支           | 寺              | 介               | 古          | 陸              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 通       | (秋(寛政三年三)   |            | 忠之    | 政信       |          | 茂定     | 营道飞       | 慈海  | <b>綾麿</b>   | 弘定        | 安足       | 元虎                 | 悟里    | 安宣       | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 山              | 正雄             |             | 支秀 俗姓左京塚本氏     | 元蕃              | 元苗         | 藤豐次            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ○享和元年辛酉 | 同同          | 同同針醫       | 同若山 醫 | 同日前宮國造臣  | 同同       | 同日前宮社家 | 紀伊        | 同九月 | 尾張名古屋 御家    | 安濃郡雲林院村   | 若狭小濱遠敷郡人 | 大和長谷 長谷寺出          | 尾張名古屋 | 越後苅羽郡琵琶島 | 肥前長崎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 同              | 松坂             | 參河吉田 同 修    | 同五月            | 尾張名古屋 同家中       | 志摩鳥羽 二月    | 松坂九月           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 同           | 同          | 同     | 同        | 同        | 十二月    |           |     | 九平野         | 神主農夜神社    | 今大坂住 六月  | 內紀國產 五月            |       | 村剃川神社四月  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                | 修驗          |                | ı İı            |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |             | 鹽          | 别     | 森        | 島        | 西      | 紀         | 大   | 平           | 橋         | 岡        | 桂                  | 加     | 布        | 近                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 荒              | 須              | 寳           | 植              | क्त             | 森          | 殿              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 田           | 田          | 所     | 本        | 田        | 村      | 麻         | 鐘藤  | 野           | 本         | 崎        | 光                  | 藤健    | 施但       | 藤半                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 木九             | 賀              | 形           | 松佳             | 岡藤              | 岡理         | 村治             | NAME OF TAXABLE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 順           | 養          | 永     | 主        | 河        | 上      | 續         | 20  | 春           | 播         | 青        | 77- <sup>2</sup> - | 次     | 馬        | 五                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 兵衙             | 直              | rala        | 太              | 太               | 兵          | 兵              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 造           |            | 德     | 稅        | 內如       | 總      | 主 =       | 郎   | 芳士          | 磨         | 宇命       | 院士                 | 郎     | 守        | 郎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 妻              | 入方             | 院           | 郎              | 郎               | 衞          | 衞              | 六                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 貞嗣          | <b>元</b> 成 | 茂長    | 紀菅彦      | 紀秀秋      | 橋久雄    | 三冬 國造     | 照實  | 方穀 改廣臣      | 藤孝包       | 俊平       | 大道字は無量             | 藤有清   | 安倍衍禰吉知   | がラクケ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 三野             | 直入             | 视莲          | 信久             | 孟秀              | 茂          | 有言             | And the state of t |

| 季以          | 四           | 下     | 陸奥松前 家中 五月     | 直         |                 | 越後 三月              |
|-------------|-------------|-------|----------------|-----------|-----------------|--------------------|
| な地域の        | 部次郎兵衙       | 服     | 大和長谷 五月        | 秀世        | 横山藤兵衛           | 造江城飼郡平尾 三月         |
| :#:<br>1,4  | 谷江          | 涉     | 伊勢宇治 四月        | 政武        | <b>給</b> 木 才右衞門 | 石儿濱田 家中 三月         |
| と 正<br>か 高  | 永加賀         | 富     | 肥後王名那小天村 大子宮神主 | 仰佐        | 栗谷壽老大夫妻         | 伊多字治               |
| 源公中         | 见 秀 次 郎     | 数     |                | 源稻彦       | 橋本中臺            | 安藝廣島 正月            |
| 横充          | 加加作         | 萩     | 大和長谷 正月        | カナン       |                 | ○寬政十年戊午            |
|             |             |       | 〇寬政十一年已未七十歲    | 百樹にあれば波伯部 | 波伯部藤介           | 同錦室町四个入 十一月        |
|             | 愛山          | 僧     | 土佐波多郡大和長谷住     | 田戸樹と者     | 長谷川三折           | 一十一月               |
| 从之          | 日幺編         | 馬     | 100            | 守彦        | 奈須伊三郎           | 京十一月               |
| 張周          | 目嘉右衙門       | 夏     | 遠江濱名郡白須賀驛      | 日翫        | 龍泉寺             | 石り濱田               |
| ? 鼠         | 本意馬         | 井     | 三河湿美邪龜山        | 沙澄        | 早川左太郎           | 同 多氣郡濱田村           |
| 茂枝          | 田十郎头        | 岡     | 志摩島初十月         | 信重        | 村田宗內            | 同津家中               |
| 藤古代         | 崎<br>伊<br>徐 | 宮     | 伊勢津 八幡社司 九月    | 荒木田神主守典   | 井面出雲            | 伊勢宇治 去年七月          |
| <b>倘</b>    | 文字製页        |       | 伊勢宇治 八月        |           | 僧 孝 蒜           | 泉州堺 下總住 六月         |
| 守典          | 谷水廠         | 梶     | 伊豫八幡濱 八月       | 鍵屋        | 伊東定五郎           | 伊参津八町              |
| 純<br>正      | 馬直右衙門       | 有     | 同同八月           |           | 江見大和守           | 越後村上               |
| 古章          | 仙偷飜         | 橫     | 同同層八月          | 古彦        | 加藤上野介           | <b>能登風至那字出津</b> 六月 |
| 元介          | 利勝作         | 毛     | 日向 語縣郡高岡 八月    | 定好        | 岡村儀八郎           | 松坂                 |
| 藤川朝臣毎保      | 常隆介         | वीर्व | 筑前 武蘭一國中神職之支配  | 快住        | 飯福田寺            | 設する                |
| 九三千         | 中只右衙門女      | 松本    | 伊勢津 家中         | 光重 後六兵衞   | 堀 口 次郎三郎        | 飯高郡下蛸路村            |
| <b></b> 带 雄 | 部千左衙門       | 服     | 駿河島田 四月        | 千楯 範治初萬次郎 | 城 戶 市右衙門        | 京錦小路室町之西 鐸舍(印)     |
| 知常          | 村左市         | 河     | 阿波德島 三儿        | 茂房        | 青木恒藏            | 同                  |
| 子           | F JI        | 1 1   | 伊勢津 藤堂殿妄 同家中   | 常久        | 殿村萬藍            | 松坂                 |

| 同 同 同 寬政七十二月廿五日 | 伊勢津 家中  | 〇寬政八年丙辰  | 伊勢津 十二月    | 出雲大社 寬政六年甲寅十一月 | 近江彦根 家中 | 伊勢宇治           | 飯高郡垣鼻村 十月二日 | 伊勢宇治   | 豐後大野郡宇自郷田原村 熊野 | 松坂         | 同大垣     | 美濃郡 橫會根村 | 但豆君澤郡熊坂村 | 同同家老   | 同 周防守殿侍女       | 同同         | 石見濱田 家中  | 肥後山鹿郡    | 同 同 中島町 | 伊勢山田浦口町      | 播磨明石郡岩屋 明神々主 | 伊勢久居  |
|-----------------|---------|----------|------------|----------------|---------|----------------|-------------|--------|----------------|------------|---------|----------|----------|--------|----------------|------------|----------|----------|---------|--------------|--------------|-------|
| 1武 田 貞 吉        | 柴田體介    | rus.     | 小林直入       | 干家清太理          | 小原八郎左衞門 | 烏 帽 子權之助       | 中津件右衞門      | 大國左內   | 矢野丹後           | 深田佐兵衞      | 伴野忠五源   | 安田彦八     | 竹 村 平右衞門 | 岡田賴母妻  | 松平周防守殿妾        | 谷口鼎        | 今 井 勘右衞門 | 高塚伊織助    | 喜多加治馬   | <b>莊</b> 門 唱 | 大藪主殿         | 木村昌碩  |
| 源信安             | 以をチアヤ   |          | 恒堅         | 出雲宿禰豊廣         | 君雄      | 末方             | 元義          | 盛業     |                | 年雄         | 光貞1改小一郎 | 義著       | 茂が雄      | 鍵子     | 隆子コ            |            |          |          | 親章      | 光海           | 藤信親          |       |
| 〇寬政九年丁巳         | 同 小津村 同 | 同 三渡村 同  | 同一志郡比留村 十月 | 伊勢龜山東町 八月      | 近江彦根 八月 | 遠江 元濱松八幡宮社司 六月 | 近江彦根 家中 五月  | 京 先年入門 | 入門             | 信濃小縣郡鹽田前山村 |         | 同同三月     | 江戸淺草 三月  | 同同三月   | 伊豫喜多郡矢野鄉八幡濱 三月 | 阿波 家中 五百石取 | 讚岐       | 同河曲郡四日市  | 同神戶     | 同同           | 同同           | 伊勢宇治  |
|                 | 中村源右衞門  | 石 井 三郎兵衞 | 佐藤元成       | 林善勤助           | 岡村與惣彌   | 金原生計           | 酒居志津馬       | 澤善藏    | 長瀬七郎平          | 宮澤右近       | 福田市郎右衞門 | 山中要助     | 大 垣 久右衞門 | 野井七郎兵衞 | 野田淺吉           | 前 田 助左衞門   | 山田六郎     | 高 津 伊右衞門 | 馬島掃部    | 玉串大內人        | 岩井田赤膳        | 中瀬左金吾 |
|                 | 正直      | 順古       | 義貫         | 群樹             |         | 紀清方            | 近麿          | 眞風     | 真幸             | 清量         | 思され     | 清足       | 久雄       | 安定     | 廣足             | 英長         | 源高行      |          |         | 字治土公定津       | <b> </b>     | 勝文    |

TE

禮

同 同 同 [ii] 同

度會郡慥柄

林

-L

長

14

li

庆

谷

俊

185 惡儿 武信

同

松坂

備中 古備津宮社人 飯野郡上七見村

藤 山 森

井

長

Pi

守

高尚

管

值

之

11))

源義知

田

信

兵

们

與茂

右至寬政五年

都二百九十七人也

肥前長崎

肥後

参河

家中

土佐高知

干手 多 [:M 竹 大

頭が

七

皆原繁根

久

I : 132 The F ÎNI INI

富

永

队 琢 元

安守

後稱佐五平

筑前鞍手那下村吉川

ĮЦ

王社 11]

N

井

法

井

勘

庆

111

時信

同 同郡小伙村

同 博多

三河平坂村

ili

N.

JĘ.

i'j -1:

戊腈

H

仁

道尼 度省サ

伊勢山田八日市場 [ii] 前野町

> 山 吉 外 村 秋

大路上

元善 度會未盈

1:

棍

太

195

有鄉

同

[i]

尾張名兒屋 同

玉津島社神主

紀伊

同 同 若山 同 家中

> 松 高

77

八

III

善尚

田

源 === 松 久 H

t

總

介 41: 11/2 水

房縣

同 糸庭 稻荷社神主

志豆 伊都

清樹

同 立神社神主

京 F 有田郡千田村

須佐社

神主

岩

橋 12

111

133

·j: 简

木

11.7

11

中 林 杉

14

FI

信

WILL S 人

源

il.

明祥 政恭

播磨姬路

義政

同

[1]

同

同

〇鈴 屋

門

人

銀

原澄

伊勢津

〇寬政七年乙卯

光

野 伦

等

八 75

方の 八八

宇 IJĘ. iji

| 金      |   |
|--------|---|
|        |   |
| 1,7/   |   |
| 500 v  |   |
| 22     | e |
|        |   |
|        |   |
|        |   |
| 12     |   |
| 100    |   |
| l mile |   |
|        |   |
|        |   |
|        | ŝ |
| E 2.5  |   |
| 100    |   |
| LIE    |   |
|        | ١ |
| į.     |   |
|        |   |
| I K    |   |
|        |   |
| /      | ١ |
|        |   |
|        |   |
|        |   |
| 翁      |   |
| 15 (3) |   |
|        |   |
|        |   |
|        |   |

| 江戸 小笠原播磨守殿家中<br>出雲大社 千家國流俊秀会弟<br>同<br>同<br>三<br>職<br>前<br>櫻井<br>一<br>二<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三 | 野 久 屋 々 山 家 田 田                         | あた   は   保   直々を   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 場 人                                                                                                                                                              | 野 久 屋                                   | ,                                                       |
| 磨楫東郡林田庄田郡神戸柳村                                                                                                                                                    | 木崎瀬                                     |                                                         |
| 京 生國伯耆 伊勢宮神主                                                                                                                                                     | 能<br>島<br>スヤ<br>眞マ百 <sup>本</sup><br>澄、道 | 证 源為壽 出雲臣雅重                                             |
| 同 後藤縫殿助家來                                                                                                                                                        | 松岡恒次郎                                   | 賴古                                                      |
| 同用生國民張                                                                                                                                                           | 富田 吉左衞門                                 | I"J \$8\$                                               |
| 同                                                                                                                                                                | 廣瀬半兵衞                                   | <b>ា</b> ត់រ                                            |
| 同同                                                                                                                                                               | 清水嘉兵衞                                   | 廣居                                                      |
| 同                                                                                                                                                                | 林宗兵衞                                    | 鮒主                                                      |
| 山城伏見 松平土佐守殿家中同 松尾社人                                                                                                                                              | 山地澤越後                                   | · 介壽                                                    |
| 尾張名兒屋.                                                                                                                                                           | 鈴木獺                                     | 平 成峰 真實男                                                |

| 同            | [6]             | [ti]        | 同       | 同              | 尾          | <i>\$</i> 2 | who are       | 尾          |         | 115       | 同           | 松       | 旭       |              |                                          | 旭         | 松           |             | 7.5                |             | ele         |            |
|--------------|-----------------|-------------|---------|----------------|------------|-------------|---------------|------------|---------|-----------|-------------|---------|---------|--------------|------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 间            | 间               | 同           | 同       | 同              | 是 强名兒屋 御家中 | 安農津古川 八王子社司 | 遠江城東郡門屋村 高松社司 | 張神守驛       | 寬政四年壬子  | 飯高郡田原村    | 11-9        | 松坂      | 後玉名     | 印本ニハ「伊勢一志郡須川 | 志郡須川 因幡鳥取                                | 是清洲       | 松坂          | 尼張木田村       | 松坂                 | 志郡小川村       | 宇治          | 尾張春日井郡清洲   |
| 松岡廰助         | 藤井六郎次           | 阿知波七之助      | 鳥居嘉八郎   | 箕 浦 與右衞門       | 樋口叉兵衞      | 倉田山城守       | 中山將監          | 石 原 喜左衞門   |         | 横山久五      | 模田久三郎       | 須 賀 圭 民 | 杉谷三河    | 村池田辰三郎       | 衣川 宰 乳 乳 乳 乳 乳 乳 乳 乳 乳 乳 乳 乳 乳 乳 乳 乳 乳 乳 | 早川清大夫     | 林伊右衙門       | 大館吉郎次       | 三谷景介               | 酒井縫之助       | 桐少。進        | 鬼頭新左衞門     |
| 牡鹿輔 初利長      | シ豐か恭            | 正容          | 忠基、海人彦男 | 棚男             | **好古       | 有成          | 藤吉 埴          | 正明         |         | 利樹        | 朝顯          | 手響寺     | 野ツネ     | リ<br>テ<br>田  | 長秋攝津大阪死於                                 | 文明        | 利長          | (信鄉         | 比曾率                | 長興          | 荒木田邦壽       | 元吉 改吉之     |
| 一志郡須川村 八王子社司 | 美濃大垣            | 同郡          | 同中島郡福島村 | 同春日井郡高田寺村 白山社司 | 同同宗        | 同東本願寺宗      | 同醫師           | 同          | 同       | 同         | Ī           | 同       |         | 同            | 同作人                                      | 同同        | 同同          | 同醫師         | 同同                 | 同同          | 同同          | 尾張名兒屋 水野村住 |
| 葛 非 主 鈴 忠孝   | 河地 虎 象 重虎 大矢重門弟 | 湘 尾 與右衞門 信田 | 林彌平次妻梅  | 町田教資利房         | 僧義界        | 淨 瑞 寺 了榮    | 命木常助 劇 號離屋    | 林 杏 助 越智廣海 | 加藤理兵衛知景 | 早川新六雄義直磨男 | 花 井 市右衞門 知方 | 田傳兵衛    | 内田源兵衞宣經 | 藤與市          | 樱田玄丈茂                                    | 有 賀 培 元 峻 | 法 橋 小鹿周達 吉寬 | 法 橋 加藤文中 文中 | 横井十郎左衞門 千足 初得熊吉千秋男 | 志 村 作左衞門 憲長 | 村 瀨 善左衞門 景美 | 水野權平平正恭    |

〇鈴 屋

門人錄

尾張名兒屋

鈴鹿郡龜山

同 同 同 同

伊 堀 河

藤平

-右衛門 ·右衙門

田 村

4 善

宗則

次

郎

正保

111

支

翠

彦

之

水

朝通 直定 右

門

合へヨ

荒木田 神主

石

上

實成 公验

尾張名兒屋 出羽山形

乘 加 蒲

卡

膝 生

善 阿

七

定房

秀足

原 地 ]1] 浦

武

春

房 矩 人

大 次次

毎かかれた

小右

一衛門

重

重門兄

柳右衛門

行

邊

源右衛門 西

事

由良 綱

御家中

死木田神主守諸 改元矩後梅衛 種麿 梁万呂男 筑前 安濃津 美濃大垣 紀伊若山 度會山 同 松坂 同 石見奈賀郡上市三 越中射水郡高岡 同遠賀郡中間村 飯高郡名残村 〇寬政二年庚戌 近江彦根 家中 〇寬政三年辛亥 阿波麻殖郡兒島村 安藝廣島 同 尾張名兒屋 志郡 サカマ 飯盛宮神主 同 郡上市 郡上市 郡同村 辛州神社 御家中 同 八 幡社司 大穴牢遲神社司 司 隅 伊 松 阃 小 谷 \* 大 山 野 米 富田八十右衞門 4 芝 河 西 小 森 泉

原

仙

充興 徳風カ

敬亭弟

上

貿房

藤 尾

大

派 學 郎

道信

根

民 雅 玄

部

屋

一新兵衛

作登風 信サネマロ

壽庸

同豐 遠江

田那敷地村

同敷智郡細田村

石 ili

塚

安右衙門

龍灣

田

电八八

郎

文

兵

下

武

助

正彦

木

穗積重野

土佐高知

家中

天明己酉九年正月

倉 岡 給

部 島

勝 宇

Ŧi.

源 衞 藏

定央 雅秀 高當 芳鹰

要

美濃大垣

大垣在結村

田勝之右

衙門 奥

三貞

河吉田

度會字治

蘭 似

田 谷 田

-6 絮 金

神

主

Ξ +

涯 郎

搏風

柳

勝

次

大藏種信

張地驛 前福岡

亦木庫

thi

右衙門七

磯足

居

Æ

平

安國

本

[1] 同 同 同

醫師

桑名那桑名橫野

醫師

野

村 上

多 車

門

小國 茂時

秀穂

チクニ

井 同 渡

庵

正春

神社神主 寬政二年九月周知郡一ノ宮宮代村小國

| 尾張名兒屋 | 越後高田   | 一志郡曾原村  | <b>飯野郡射和</b> | 編津兵庫 | 同引佐郡堀ノ内村     | 違江城飼部     | <b>企藝</b> 郡白子 | 字治             | 〇天明八年戊申 | 美濃郡高田       |             | 同          | 同        | 同           | 同               | 同              | <b>寬政四年春死</b> | 同                 | 同       | 同寛政六ノ三ノ廿一卒   | 度會字治 安永六年丁酉正月  | 美農大垣       |
|-------|--------|---------|--------------|------|--------------|-----------|---------------|----------------|---------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|---------|--------------|----------------|------------|
| 場     | 倉      | 林       | 富            | 泉    | 鈴            | 栗         | 白             | +              |         | 柏           | 檜           | 井          | 薗        | 蓬           | 益               | 泉              | 梅             | 澤                 | 坂       | 岩            | 守              | 上          |
| 川     | 石市     | h       | 山山           |      | 木            | 田市        | 子兵            | 文字             |         | 淵藤          | 垣前          | 面七         | 田内       | 萊           | 谷               |                | 谷             | 渴                 | 3       | 井田           | 屋德             | 田羊         |
| 肥     | Ξ      | 久左衞     | 興三兵衞         | 宮    | 华            | 右衙門       | 大             | 典              |         | <b>游左衙門</b> | 可           | 神          | 驱        | 雅           | 大               | 藏              | 治             | 伊                 | 常       | 內            | 大              | 善石石門       |
| 太     | III.   | 門       |              | 内    | 殿            |           | 夫             | 膳              |         |             | 女           | 主          | 允        | 樂           | 學               | 人              | 部             | 織                 | 陸       | 315          | 夫              | 1"]        |
| 稻置    | 高積 初寫光 | 好雄      | 定豪           | 譲ユジリ | 書緒           | 直管        | 昌平            | <b>荒木田神主重顯</b> |         | 三千廣 初在香     | 源。          | <b> </b>   | 荒木田神主守韶  | 木田神主瓠形      | <b>荒木田神主</b> 末壽 | <b>荒木田神主舍輝</b> | 荒木田神主末晴       | <b>花木田神主常尚</b> 坂和 | 荒木田神主尚品 | <b>荒井田尚友</b> | 磯部宿禰昌綱         |            |
| 同     | 同      | 同同      | 同同           | 同醫師  | 同同           | 同同        | 同同            | 问御家中           | 尾臉名見屋   | 日市          | 筑前編圖 案中     | 遠江長上郡有玉村   | 尾張海東郡木田村 | 〇寬政元年己酉 六十歲 | 同郡一之宮村          | 甲斐八代郡末木村 醫師    | 飯高爪驛部田村       | 尾張名兒屋             | 松坂      | 同山田          | 渡會宇治           | 山流村        |
| 植     | 河      | 八       | 原            | 大    | 稻            | 新         | .13           | 鈴              | 河       | [1]         | [1]         | 高          | 大        |             | 古               | 辻              | 加             | 林                 | 近       | 安            | 佐              | 朋          |
| 松思    | 村      | 木       | H            | 橋    | 葉            | 井字        | 居堡            | 木              | 村九      | 事           | 兄 才         | 林鹏         | 大館佐右     |             | 屋背              |                | 本             | 夏                 | 坂       | 個            | 八              | क्ष        |
| 兵     | 德      | 從       | 道            | 升    | 34           | 兵         | 衛             | fill           | 兵       | H.          | 兵           | 1 0        | 衙門       |             | 2               | 保              | 右衛            | 元                 | 干       | 大            | 聚二             | 评          |
| 衙     | 助      | 何<br>.s | )1]          | (11) | THE STATE OF | 徹         | ["]           | <b>A</b>       | 德       | 次           | 御           | M:         | 是        |             | 110             | 順              | ["]           | 是                 |         | 夫            | 膨              | LIJJ (WI   |
| 有信    | iE     | 灣 名     | 勝男           | 直発   | <b>通</b> 邦   | fi<br>the | 海人彦           | 旗              | 证缝      | 補高 村田協彦錫    | 從 1 收 1 條 計 | 方頭 政伊兵衛义舍人 | 民        |             | 伴直窩             | 守祗             | 茂良            | 窩                 | 忠孝      | 正起改豐《叉廣治     | <b>荒木田神主定長</b> | <b>夏</b> 行 |

九

○鈴屋門人錄

| 2 10 2   |           |             |               |          |         |           |           |               |          |        |          |         | -                     |        |            |         |                   |         |           |         |      |             |
|----------|-----------|-------------|---------------|----------|---------|-----------|-----------|---------------|----------|--------|----------|---------|-----------------------|--------|------------|---------|-------------------|---------|-----------|---------|------|-------------|
| 備中新見郷竈山村 | 尾張名兒屋 御家中 | 同           | 松坂            | 尾張名兒屋 醫師 | 〇天明五年乙丑 | 尾張海東郡木田村  | 三河吉田 熊野社司 | 同 度會郡字治 日祈大內人 | 同同       | 同同     | 同        |         | 司<br><b>当</b><br>手    | 同同     | 同一在藝郡一身田   | 同同      | 同同                | 同同      | 伊勢松坂      | 〇天明四年甲辰 | 同松坂  | 石見三隅 醫師     |
| 土岐周輔     | 橫井十郎左衞門   | 服部義內        | 村上三介          | 楓田元進     |         | 大館左市      | 鈴木士佐      | 菊屋 兵 部        | 倉 田 太左衞門 | 坂倉大和守  | 一見元常     | 1       | <b>寸田七耶左寄門</b>        | 森 宗兵 衞 | 後藤 一 學     | 同       | 森伊右衞門             | 中村田龍    | 竹內彦市      |         | 中里友藏 | 米原敬亭        |
|          | 平于秋 始千麿後  | 中庸 源姓 號水月   | 有行 改圓方後潔夫     | 紀世德      |         | 源高門       | 穂積梁滿      | <b></b>       | 實樹       | 茂樹     | 直樹       | 田蟹守又稱九  | 並討 前一卯春門又村<br>後號四萬舍又樂 | 手乳りょう  | 照廣 改宗凭     | 琴       | 光保 初稱義平           |         | 直道 元之男    |         | 常季   | <b>光</b> 實  |
| 飯高獵師平生村  | 度會山田 三方   | 豐前中津 古表八幡社司 | 尾張名兒屋 寬政四正十三死 | 同        | 同陪臣     | 美濃大垣 家中畫師 | 安濃津       | 甲斐山梨郡田中村      | 松坂       | 安濃津 家中 | 尾張中島郡福島村 | 〇天明七年丁未 | 伊勢渡會郡山田               | 計      | 守蒙宣下改      | 天目一箇命也寬 | <b>水に京オーノ 計に用</b> | 同 度音郡山田 | 伊勢飯野郡西之野村 | 〇天明六年丙午 | 松坂   | 遠江城飼郡平尾八幡社司 |
| 刀        | 橋         | 渡           | 渡             | 石田田      | 伊       | 田         | ]]]       | 萩             | 笠田       | 七      | 林        |         | 西                     | 大      | Ų.         |         | 近                 | 齋       | 牧         |         | 青    | 栗           |
| 孤五郎      | 村主        | 邊上          | 邊惣左           | 田庄       | 藤周      | 中洞        | 北善善       | 原平            | 因鈴       | 里佐     | 李林       |         | 村十左                   | 矢 仁左   | £          |         | 藤嘯                | 田義      | 月洵        |         | 木半右  | 田民          |
| 7410     |           | 野           | 左衞門           | 三        | 平       | 慶         | 太郎        | 吾             | 之丞       | 組      | 兒        |         | 衙門                    | 衙門     | 総          |         | 藏                 | 助       | 次         |         | 右衞門  | 部           |
| 耶兵衞      | 膳         | 介           | F-3           | 郎        |         |           |           |               |          |        | 茂隆       |         | 重浪                    | 重門     | <b>新国州</b> |         |                   |         |           |         |      |             |

| 同同         | 伊勢松坂     | 〇安永八年已亥  | 伊勢飯野郡丹生村   | 〇安永七年戊戌 | 同同同同    | <b>伊勢三重郡薦野</b> 土 | 〇安永六年丁酉 | 同              | 同同                | 同        | 伊勢松坂     | 〇安永五年丙申 | 同同          | 同度會郡字治     | 同松坂     | 伊勢一志郡久居 | 〇安永四年乙未 | 伊勢阿巖郡津        | 〇安永三年甲午   | 祖翁四十四歲          | 同同           | 同松坂       |
|------------|----------|----------|------------|---------|---------|------------------|---------|----------------|-------------------|----------|----------|---------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|
| 三井總十郎高隆初高照 | 岡山八郎治 正興 |          | 神宮寺一如      |         | 加藤、灰藤正典 | 方家中 早川 廬         |         | 小津次郎左衞門 信業 初信實 | <b>菊</b> 川 久太郎 信滿 | 上島專右衞門美臣 | 成道寺隆瑜    |         | 中川大炊守先荒木田神主 | 大國 雅樂某妻 都地 | 中里平兵衛常秋 | 田中元俊町彦  |         | 柴田四郎右緬門 常昭    |           | 右安永二年癸巳以前 都四十三人 | 長谷川 彦之助 光寬   | 谷 榮左衞門 高峯 |
| 同同         | 石見三隅     | 同を藝郡白子   | 伊勢鈴鹿郡龜山    | 同三隅區師   | 同同同家中   | 石見濱門 松平周防守殿家老    | 〇天明三年癸卯 | 同阿溴郡津          | 土佐高知 家中 天明五四ノ土死   | 〇天明二年壬寅  | 同 飯野郡中万村 | 同同      | 伊勢松坂        | 〇天明元年辛丑    | 同同      | 同同      | 伊勢松坂    | 石見濱田 遠江濱松 號響龍 | 備前岡山儒者備役產 | 美温 多藝郡榛木村産      | 〇安永九年庚子 五十一歲 | 伊勢松坂      |
| 潛川十兵衛      | 大橋伊兵衞    | 村 田 七右衞門 | 植 口 太郎兵衛   | 濟 藤 利 三 | 三浦七右衞門  | 岡田組              |         | 村上彦次           | 宮地喜八郎             |          | 堀木太祐     | 同       | 殿 村 宗右衙門    |            | 西村平藏    | 增田元榮    | 小津七郎次   | 小篠、大祀         | 平野智養      | 田中庄兵衞           |              | 長谷川平藏     |
| 信清         | 清學       | 橋彦三字     | 正之改重水 作重水而 | 藤秀満     | 正"      |                  |         | 有信             | 脊樹                |          | 勝倫       | 女子      |             |            | 確章      | 是賢      | 正邦 正啓男  |               | 健行        | 道標 後道全          |              | 定知        |

七七

○鈴屋

門人錄

同 闸 同 同 同 同 同 同 同 伊 同 同 同 同 同 同 同 同 伊勢松坂 勢飯高郡大津村 松坂 松坂 同 同 同 同 同 同 同 同 渡會郡阿曾浦 飯高郡大口村 波會那慥柄 飯高郡杉村

授業門人姓名錄

伊勢松坂

屋 門 人 錄

鈴

濱 竹 僧 最 海 法 III 伴 小 德 折 森 同 青 覺 村 須 稻 中 小 力 田 戶 坂 津 津 田 木 掛 島 内 智 部 善 太右衛門 嘉左衞門 八郎兵衛 勝 住 與右衛門 喜右衛門 性 伊 清右衛門 元 幸 彦 義 甚 什 右 Æ 八 衞門 助 郎 藏 藏 助 市 赤 格 院 中 忠世 孝基 章房 成房 戒言 道生 元之 氏魔 明 棟隆 等傳 秀學 時保 雅行 直見 大圓 達 後稱四郎 章房男也 改高行 後號審察

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 松坂 松坂 飯高郡下 同 阿濃郡津家中 松坂 同 飯高郡江津村 同 同 松 同 同 同 度會郡慥柄 奄藝郡上野驛 松坂 飯高郡塚本村 同 同 坂 山土計政治 村

長谷川 中 息 藤 贸 中 中 西 種 山 稻 藤 向 向 向 岩 伊 村 瀬 村 古 條 田 部 里 里 森 井 井 井 藤 £ 路 掛 临 H ]1] 市駅 源 總右衞門 六左衛門 重 武右衛門 = 作 磯 喜 新 方 喜 喜 市郎右門 蓮 小 郎 中 + 源 兵 === 4 兵 兵 次 兵  $\pi$ 兵衛 兵衛 衞 齋 源 駅 寺 太 書 衞 介 衞 源 院 郎 衞 五 守忍 喜シ長 直基 秀尹 芳武 茂隆 忠屋 單旭 殷興 元能 光庸 常雄 大平 道治 正隆 中 行 印 初茂穗 初中里氏

本

後號適齋

樹西

兵衛

のことは寛政元年の條に、言語活用抄のことは天明二年の條にこれを警華山陸及び地名字音轉用例等については、寛政十年の條に、本末の歌山室山梟華の事は、前揚幾墓の剛(第五圖 の説明にこれを述べたり。氏物語(帯木卷)を、幸和元年 月十四日には古語拾遺や進論す。

眞曆考不審辨は文政三年十二月刊刻す。

○享和元年

二月十七日、奥詰仰せ付けらる。

五月二十三日、妹宮崎しゆん死去。歸宅せり。在京中のことは、石塚龍麿の都日記にゆづりて之な略す。原都に着し四條通東洞院四へ入町に寓居、六月九日京都出立、十二日京都に着し四條通東洞院四へ入町に寓居、六月九日京都出立、十二日

○明治八年

八月十六日、鈴屋新撰名目々錄起稿。

二月二十一日、川口常文等相議りて、祠字を山室山の墓側に營み山室 山神社と號す。該神社の事は前掲山室山神社の圖·第四圖)の説明に述べたり。

(明治十三年

侍從富小路敬直を差遣せらる。

〇明治十六年

二月二十七日、贈正四位に敍せらる。

〇明治三十八年

重縣知事有極英者参向。十二月十一日、策命使として三十一月十八日、贈従三位に彼せらる。十二月十一日、策命使として三

鈴屋翁略年譜補正終

一鈴屋翁略年譜補

Œ

音卷 進講、十時頃退出す。 高す。十八日,歸途また一泊、正午頃より旅館に至り、源氏物語(初八月十三日、濱田藩主松平康定参宮にて松阪に宿泊、夜旅館に至りて七月二十日、古事記傳卷三十七起稿。十月十七日淨書終る。

五日淨書終る。

○寛政八年
○寛政八年

刊刻は甕九年五月なり。 七月四日、天祖都城辨々の第二稿を起す。九月二十日版下な書き終る。二月六日、古事記傳卷三十九起稿五月二十九日脫稿、七月四日淨書 終る二

日淨書終る。 七月二十一日、古事記傳卷四十起稿、十一月二十七日脫稿、十二月八七月十日、江戸より歸國の松平康定に桑名の旅館にて謁す。

十二月十一日、蒲生秀質來訪。十二月十一日、蒲生秀質來訪。十二月八日、古事記傳卷四十一起稿、翌九年四月一日淨書終る。十一月二十五日、出雲風土記寫字郡古文解一册を撰す。

始む。寛政十一年秋刊刻。 是の年源氏物語玉小櫛成る。寛政五年頃起稿。九月十八日その淨書な

○寬政九年

遠鏡は寛政六年正月既に成れり。四月十八日、古事記傳卷四十二起稿、九月二十二日淨書終る。正月二十五日、長女飛驒四日市高尾九兵衞に嫁す。

五月、古事記傳第三帙(六册)刊刻。

十月二十六日、弟村田興三兵衛親大死去。八月六日、長男奉庭京都より歸る。針醫を業とす。盆後より初冬まで氣分快らず。

十二月三日、古事記傳卷四十三淨書終るの

○寛政十年
○寛政十年

全部終業。三月四日、古事記傳卷四十四起稿、六月七日脫稿、同月十三日淨書終る三月四日、古事記傳卷四十四起稿、六月七日脫稿、同月十三日淨書終る

四五月頃、伊勢二宮さき竹の辨成る。

六日起稿、七月二十日に浮書せり。家譜修撰といへるは家の昔物語の事なるべし。家の昔物語は六月二十

初山踏は十月八日に稿を起し、同月二十一日に脱稿

淨書終る。

十一月、地名字音轉用例既に成る。

せたり。 鈴屋の交集歌集七册は寛政十二年閏四月刊刻。 『寛政九年までの作を載

○寬政十一年

二月、門人稻懸大平及びその家族を厄介となすの儀聞き届けらる。 古今集、大歌所の歌、神樂歌、『真名序》を講ず。 古今集、大歌所の歌、神樂歌、『真名序》を講ず。 古今集、大歌所の歌、神樂歌、『真名序》を講ず。

○寬政十二年

是の年、召により若山に赴く。十一月二十日出立、二十四日若山着、翌枕の山の成れるは十月十八日なり。卒後刊刻す。七月、男泰庭春村宛遺言書一册を認む。四月二十三日、歴朝韶嗣解の撰成る。起稿は寛政十一年六月八日なり。

山滯在中、寬政十二年十一月二十九日、十二月四日、同八日、同十四日

源

享和元年二月二十三日若山出立,大阪奈良を經て三月一日歸宅す。

寛政三年十月刊刻、題して仰瞻鹵簿長歌といふ。選幸なながみてよめる長歌の成れるは、十二月か翌年の正月かなるべ

#### 〇寬政三

書巻る。書巻の一十八日、次女美濃、松屋、長井嘉左衞門(後小津勘蔵といふ)に嫁す二月十八日、次女美濃、松屋、長井嘉左衞門(後小津勘蔵といふ)に嫁す

二十一日淨書終る。

春なり。 是年玉鑁旣に成る。九月九日版下か書林に途り、刻成れるは翌四年の十二月五日、加藤千蔭より初て書鮎來る、翌四年正月六日返信を贈る。

#### 〇寬政四年

滑書終る。

閏二月、古事記傳第二帙(六册)刊刻。 閏二月十一日、出雲園造神壽詞後釋成る。起稿に正月二十二日。

四日名古屋相立、二十七日歸宅す。三旦、門人の乞により名古屋に赴く。五日出立、七日名古屋着、二十三旦、門人の乞により名古屋に赴く。五日出立、七日名古屋着、二十三

書終る。
書終る。

十月十八日、古事記傳卷三十四起稿、翌五年正月十五日脫稿、正月二十月十八日、古事記傳卷三十四起稿、翌五年正月十五日脫稿、正月二

十二月三日、藩主徳川治寶、紀州侯」に事へ五人扶持を賜る。

#### 〇寬政五年

第五編(目錄典三册)が寛政十一年九月、第四編、三册)が寛政九年王勝問刊刻は第一編(三册)が寛政十一年九月、第四編、三册)が寛政九年王勝問刊刻は第一編(三册)が寛政九年

桃の草葉は安政二年刊刻す。日歩法院宮眞仁法親王に謁見す。また小澤蘆庵、伴蒿蹊等を訪ふ。日歩法院宮眞仁法親王に謁見す。また小澤蘆庵、伴蒿蹊等を訪ふ。錦宅せるは二十九日なり。在京中四月二日芝山持豐綱に謁し、同月八京都へ上れるは三月十日なり。また京か立てるは四月十二日にして、京都へ上れるは三月十日なり。また京か立てるは四月十二日にして、

滑書終る。

神壽後釋の成れるは寛政四年なり。

#### 〇寬政六年

正月、古今集遠鏡既に成れり。

海書終る。

著、二十二日名古屋出立、二十六日脇宅す。

對面、十二月一日京都出立、四日歸宅す。
對面、十二月一日京都出立、四日歸宅す。
「若紫卷」、古今集(俳諧部)を、十六目古今集、異名序、假名序)を講す。
「諸・治寶の父重倫の實母」より召され、閏十一月十二日源氏物語殿(藩主治寶の父重倫の實母)より召され、閏十一月十二日源氏物語殿(藩主治寶の父重倫の實母)より召され、閏十一月十二日源氏物語殿、藩主治寶の父重倫の實母)よりとは、四十十二日本田を、一十二月一日京都出立、四日歸宅す。

#### ○寬政七年

大蔵副後釋の成れるは七月十五日なり。三月三十日起稿。中衞と改名せるは二月十六日なり。中衞と改名せるは二月十六日なり。

四月二十三日、長男泰庭、針衝稽古のため京都に赴く

九月十二日、 眞曆考を撰す。寛政元年春刻す、

\*\* で四疊半。前掲鈴屋の圖(第三圖)の説明参看。 十月十三日、書齋を階上に造る。十二月上旬竣工。これ鈴屋にして廣

十月、言語活用抄の稿既に成れり。明治十九年十月刻す。

〇天明三年

三月二十六日、古事記傳卷二十起稿、 天明四年二月三十日淨書終る。

〇天明四年

六月二十九日、漢字三音考の稿成る。九月十一日淨書終る。 三月六日、古事記傳卷二十一起稿。天明五年五月二日淨書終る。 正月二十八日、家の昔物語(別卷)一冊を撰す。

〇天明五年

五月二十五日、古事記傳卷二十二起稿、天明八年五月十二日脫稿、 年同月二十三日淨書終る。 正月二十日、次男春村、津小西太郎兵衛の養嗣子となる。

鉗狂人は文政四年に刻成れり。

是の年、古事記傳出版の計畫成る。

〇天明六年

五月上旬より病氣、関十月に至りて猶全快せす。 是の年、玉矛百首既に成る。 十一月三日、長女飛騨、津草深玄鑑に嫁す。寛政四年離別。

玉匣の刊刻は寛政二年三月なり。

の十一冊は男春庭、卷二十一は栗田土滿、卷二十五より二十九まで五 十四の六册は自身に書き、卷一より十四まで及び等十八、十九、二十 なり。さて古事記傳の版下は、卷十五、十六、十七、二十二、二十三、二 古事記上卷の傳卷一より卷十七まで)成れるは、既記の如く安永七年 まで十冊は丹羽勗なり。尤も春庭が書ける十七冊の本文は宣長が書け 冊は女美濃、巻三十より三十四まで五册は植松有信、巻三十五より終

るなりい

祕本玉匣は嘉永四年五月刊刻。 〇天明七年

〇天明八年

四月の末より病氣、

五月下旬快復。

三月十日の夜、村田春海來訪

八月、天祖都城辨々の初稿既に成れり。 六月十二日、古事記傳卷二十三起稿、十月二十四日淨書終る。

是の年、天地圖の稿既に成れり。

十月二十九日、古事記傳卷二十四起稿、十一月七日淨書を始む。

〇寬政元年

名古屋に赴けるは三月なり。十九日出立、二十一日名古屋着、 四月一

四月、本末歌既に成る。

同

淨書終る。 七月二十八日、古事記傳卷二十五起稿。十一月十日脫稿。 神代正語の成れるは五月二十九日なり。四月起稿、翌二年二月刊刻。 同月十八日

十二月十二日、古事記傳卷二十七起稿、翌二年六月二十三日脫稿、七 十一月十一日、 日淨書終る。 古事記傳卷二十六起稿、 十二月九日脫稿、 十二月十二

月七日浮書終る。

〇寬政二年

書終る。 七月八日、古事記傳卷二十八起稿、十月二十九日脫稿、十一月八日淨

九月、古事記傳初帙 五册)刊刻。

十二月二十一日、古事記傳卷二十九起稿、翌三年四月十五日淨書終る。 上京の途につけるは十四日、十六日着京、二十八日歸宅す。 是の年、古事記傳初帙、妙法院宮より天覧に供せらる。

四年正月にして、刻成れるは寛政七年六月なり。

#### 〇明和二年

其の説や論難し、復古の志を述ぶ。

#### 〇明和三年

**勝氏に成る。** 場際に成る。

#### 〇明和四年

六月二十五日、古事記線卷回の淨書総る。 正月十四日、石上集、自遷家集 二冊を編す。

年九月は前編刊劉の時なり、續編は天明六年の秋刊刻。 専庵集玉馨(前編)の成れるは、前に記せる如く寶曆六年なり。明和四章庵集玉馨(前編)の成れるは、前に記せる如く寶曆六年なり。明和四

#### 〇明和六年

十二月四日、眞淵翁卒去の報、楫取魚彦より來る。

#### 〇明和八年

十二月、古事記傳卷五脱稿。

#### 〇安永元年

九月八日『古事記傳卷七の淨書終る。

#### 〇安永二年

閏三月七日、古事記傳卷八の浄書終る。

香に欄なりけり」の詠か讃す。

#### 〇安永三年

七月二十三日、古事記傳卷九の淨書終る。

十一月十日、古事記像登十一の淨書終る

六月十七日、古事記傳卷十二の淨書終る。

十二月十一日、古事記傳卷十三の淨書終る。

〇安永六年

十二月、馭戒骶言の稿成れり。

〇安永七年

四月十五日、古事記傳卷十六の淨書終る。駅戒骶舎は安永六年既に脱稿、淨書の終れるが今年二月三十日なり。正月二十九日、古事記傳卷十五の淨書終る。

〇安永八年

閏七月 十五日、古事記傳卷十七の淨書終る。

玉の緒は十二月六日に成れり。寛政二年刻旣に成る玉小琴は十一月五日に成れり。天保九年三月刊刻。二月、國歌八論斥非再評之評一册旣に成る。

〇天明元年

眞暦寺の成れるも翌年なり。 道墓會は今年十一月九日に催されたり手向草の成れるは翌年なり。道墓會は今年十一月九日に催されたり正月二十三日、古事記傳卷十八起稿、天明二年二月七日淨書終る。

鈴屋は天明二年の末に造れる宣長の書膏なり。されば元年の頃に鈴屋

〇天明二年

の號あるべからず。

七月十五日、纏か病む 十月頃に至りて漸く快復。二月二十日、古事記傳卷十九起稿、天明三年三月二十一日淨書終る。正月十六日、手向草を編す。天明四年刻す。

八月十八日、

天文四說

外和母村田元壽尼に隨伴して、智恩院御忌参詣のため、 出立二十四日京着、二月四日歸郷せり。 正月二十二日

遊學のため松阪を立てるは三月五日にして、七日着京、十六日景山に 町の西の町南方の誤なり。 せるものには林道春の門人とせり。又景山の宅を室町の南とせるは室 入門す。さて最山の先祖正意を惺窩の門人と記したれど、宣長の手記

九月二十二日、新玉津島の社司森河章尹の門に入りて和歌な學ぶ。 〇寶曆三年

十四日元厚歿す 七月二十二日より堀元厚に入門、醫書の講説を聽く【夜曆四年正月二

れるよし記せり。 川口常文の本居宣長大人傳に、八月尾花がもと(一名おもひ草)一册成 健藏と改名せるに九月九日にして、十一月に號を芝蘭と稱す。

〇寶曆四年

幸順の門に入れるは五月一日にして、十月十日室町四條の南なる幸順 學を景山に學ぶ。 宅に轉宿せり。 幸順に英仁親王(後桃園院天皇)の御典醫にして、漢

(寶曆五年

ごろより舜と書せり。 ど、「中たび」といふこといぶかし。交へ用ゐたるやうなり。但し春は 改名せるは三月三日なり、さて「中たび春字を舜と書給へり」とあれ 本體、舜は變體なり。而て舜の字、初は蕣と書せるか、寶曆九年の秋

〇寶曆六年

明かなり。而て玉勝間によれば、百人一首改親抄を見たるは餘材抄の 寶曆四年三月に餘材抄(庁文の部)二册を自ら寫せることあるに徴して と記せるのみなり。まづ古今餘材抄を見たるが寶曆六年ならざるは、 これか寶曆六年のこととせるはいぶかし。玉勝問には「京に在しほど」 「契冲が著せる云々」とあるは、玉勝間によりて記せるなるべけれど

> 説なしり、そのよにすぐれたるほどれも知れりとは玉勝向に記せる所 書入の諸説を抄寫せるが、その奥に「右伊勢物語、契冲之說而景山 前ならざるべからず。さて改觀抄を見て、はじめて契冲といひし人の なり。これらを併せ考ふるに、、改觀抄を見て契沖を知りたるは、上京 いへる一册の書は、契沖の説に樋口宗武が自己の考を記し加へたる書 生所增益也」と識せり。又同年十一月 十一日に寫し終れる枕詞鈔と 然るに宣長は、寶曆二年五月十二日に伊勢物語を人より借りて、其の るは根據なしといふべきなり。 後間もなきことと思はる。されば、これを以て寶曆六年の條に入れた

席せるは二月十五日なり。 二月頃より有賀長川の門に入りて和歌を學ぶ。有賀家月次會に初て出

五月十四日、草庵集玉箒、前編六册)の稿成る。

〇寶曆七年

ちたり。 京より歸れるな七月とせるは誤にして十月六日なり。三日に京都を立

〇寶曆八年

正月二十日、古今選の稿を起す。三月二十二日成る。

○寶曆十一年

三月、阿毎蒐知辨を撰す。 眞淵翁に謁せるは寶曆十三年なり。

〇寶曆十二年

草深玄弘の女と結婚せるは正月十七日なり。

五月二十五日、眞淵翁を松阪の旅館新上屋に訪ひ對面す。 〇寶曆十三年

紫文要領は六月七日に成れり。

手枕が寛政三年の刻としたれど、其の版下を大館高門に送れるが寛政 書狀、十二月十六日附)到る。翌明和元年正月入門誓詞か呈す。 十二月 十八日。眞淵翁入門許諸の旨を、紹介者村田傳藏より通知の

明治三十五年、本居宜長全集刊行の際、鈴屋觜略年譜の財政として、これを發表することあり。當時岐阜の寓居に在りて筆を執りし事とて、参明企集中の古事記憶を更に出版するに方り、その首後に添ふるに久略年今四全集中の古事記憶を更に出版するに方り、その首後に添ふるに久略年のとす。その詳細なる年譜に至りては、目下資料蒐集考究中なれば、他日のとす。その詳細なる年譜に至りては、目下資料蒐集考究中なれば、他日のとす。その詳細なる年譜に至りては、目下資料蒐集考究中なれば、他日のとす。

正を参看せられむことか乞ふ。本文中に記せる門人の敷に至りては、次に掲ぐる鈴屋門人錄及び其の補

○享保十七年

○享保二十年
○享保二十年

○元文二年
○元文二年
○元文二年

四村来は通稱な三郎兵衞といふ。八月より元文五年十一歳の秋まで通

〇元文五年

九郎に嫁す。

となすよし家の書物語に記せり。字を編四郎と改めしは八月なり。定利の歿せるは関七月廿三日の夜戌の刻ごろにして、忌日を二十四日

〇寬保元年

改む。山田の今井田氏に養はるくほどのことなり。はヨシサダと唱へたるにて、寛延二年九月十六日に至りてナガサダと整真と稀せるは三月なり。さて荣真の傍訓にナガサダとあれど、當時

南造

就きしは七・

とかい

なり

て生れたるを以て、娯賽のため巻譜せるなり。
高野へ参、廿日長」とあり。宣長は父定利が吉野水分神社に新る所あり
高野へ参、廿日長」とあり。宣長は父定利が吉野水分神社に新る所あり
合寺へマヒル。

〇延享元年

十一月は十二川の認なり。

〇延享二年

二月二十一日出立、二十三日京著、二十五日北野天満宮に奉詣、三月二十二日市立ち三日歸郷す。

四日十七日出立、二十六日江戸を立ち、四 九日歸郷す。四日十七日出立、二十六日江戸着、大傳馬町なる伯父小津源四郎の店

〇延享三年

濱田瑞雪は通稱を三十郎、名を良安といふ。
濱田瑞雪は通稱を三十郎、名を良安といふ。
「此頃より尋常風の歌をよみ始給ふ」とあるは、玉勝間卷の二に十七「此頃より尋常風の歌をよみ始給ふ」とあるは、玉勝間卷の二に十七

茶の湯の式を智へるは寬延元年なり。

正住院に就きて學べるは寬延二年のことなり。

○寬延元年

同家に移る。寬延三年十二日離緣。
関十月十五日の夜より、山村吉右衞門につきて茶の湯の式を習ふ。

○寬延二年

十二二日より、五經の素讀を正住院の住持に學ぶ。三月下旬より、山田宗安寺の法幢和尚につきて和献を學ぶ。

〇資曆二年

岸江之

齋藤松菊には、正月二十六日より翌年六月まで從ひ學ぶ。

れたるのみならす。翁かうまれつき。つねのおこなひさ かよはして。うつし窓のかきりうつしとりて。直く正しき 3 さとしことを。人よりことに心にしめて。尊ひ思ひあふか となるへきことかはと。その後しも。大平かもとにこと 数はうけつきてむ。うつくのをしへならさらむからに。こ そのかきのこされたる書ともをよく見あきらめて。その ら大人はやと。なけきかなしひて。さはれ。今よりは。 いとくちをしくきくおとろきて。いてあなかなし。 へかあまり。學のすちにさとくかしこく。世に功たてら あた もとて。うへなひゆるして。 | 京の鐸舍の友たちに。かたらふことありて。 あひて。しかくなむとかたられけれは。そはともか ゑらせて。藤垣内の藏板になしてしかなと。 にとりいて、見せられけれは。その人々。こひえて板に 思ひてことつけたりけるを。 しつかはさむと思へるそのをりしも。 ることくなりて。そのよし江戸に物してのち。信友主に ほとに江戸に出たくるくよしきくて。いとよきたよりと

文政十二年已丑八月二十三日

これかゆゑよしかくなむ。

かく事なりぬるなりけり。

本 居 大 4

れけるに。いさくかもたかへる所なしとこたへて。かへ れたる事はなくや。ひかことはましらすやといひおこさ 鈴屋翁略年譜 終

ち叉。大平かもとに見せにおこせて。こはわかうみの子 それらのことまてかきしるされたるなりけり。かくての さくけ事をも。そのほとのとしなみについてしるして。 のすさみをも。かきうつして、見せにやりけれは。そのい のほと。わらは心にしるしおかれたる。いとはかなき筆 も見まほしと。

のをしへことのみならす。かきおかれたることは。何にて

あなかちにもとめらるくにより。

世人に似す。まめに正しかりし事をもき、傳へて。道

の末につたべて。かくなむとしめさまほしくてなむ。猶も

春門

翁の。

かき

此翁。

難波より出たちて。

そのついて

ねきもとむ

子の書あつめて玉の名づきと名づけたる一卷あり又此とき門 のなさく世にはきこえざりけるにい とめでたくたふとし た干年あまりにおよぶまて大宮人の古風の歌よみ給へること 勢の海の清き渚にけふよりはわがたまとする玉をひろはむと かくて大人の身まかり給ひける後に何ぞの故やありけん をしたのみてとよませたまへるもその中のひとつふたつなり けふの別れ路 いましてかにかくにのぼり來ませと管の根のれもころにのる ゆけばいはむすべせむすべしらになくこなすしたひうらぶれ かしこみはしきやしまなびの親と大船のおもひたのみてた 0 風の伊勢の國なる松坂のまつかひありてうちひさす都にの のはなむけに途…本居大人歸二伊勢國一作語一首並短語とて神 人石塚龍騰遠江より京に参りあひて松坂まで送りまるらせけ 口ずさみ給ひけるとそそもく一平安の都となりてよりこのか 玉鉾の道に出立てふるさとの二見の浦のふたゝ びまれくいゆきとひしにあら玉の月も經ずして朝鳥の朝たち ことなく我もまた数をうけてつがの木のいやつぎくにいそ 宮人もしづたまきいやしき人も明くには日のくるゝまで夕さ のこと業朝よひにときかたらふと梓弓音に聞ついさす竹の大 ぼり草枕族やどりしてならの葉の名におふ宮のふることの萬 城のとはにかづきて伊勢の海の玉の光りに我もあはばや又馬 古風の長きも短きも殊によくよみとゝのへてたまひけり たび公家のきみたち多く歌よみて給ひ れは夜のあくるきはみしょじもの膝折ふせて 玉かづら絶る ,其ほどの事な記しとゞめて宮古日記といふを大人の見て歌 かみふるの中道ふみ見ればあやにたふとく分いればあやに †: び公家の君たちの御會また贈答の歌どもな弟 天つ水あふぎてぞまつ玉くしげ二見の浦の名 け 3 中に富小路殿は ひもさきく 伊 Ш

> 11 がありて数の下露といふまた屋張の 起 りにありさて此時の事どもは門人青木茂房の書と、のへたる なりとぞ か呼ぶなる般名ざまの名をものして家族の常に詣るところと 樹敬寺といふは祖たちの薬所なりければ共所にも碑 るものな鏡牌として遊を書つけて家に祀り等らず又松坂なる とぞ)其墓所は妙樂寺の境内にて松坂より南のかた二里ばか 居宣長之奥墓と銘せりへ此文学は既にみづから書おき給へり る山室山の嶺の墓所に葬めまるらず塚の上に櫻を植て碑に本 て廿九日(小)の曉身まかり給ひわ十月二日かれて定置給ひつ 十八日よりこ、ちわづらひ給ひけるがやうやくにあつくなり よみて普添給ひけり六月十二日松坂の家にかへり給ふ〇九月 申す平常に手馴し給びける機本にて造り たる 笏の形した記といふもあっさて叉大人の諡を歓き彦美豆機根大人と聨 事としはかれて言おき給へるおしむきの有しゆる 人加藤碱足が時 な建て僧

文政九丙戌年九月廿九日謹編舉

## 鈴屋翁略年譜後書

此 れたるを。そのころしも。はやく。翁はなくなられぬと。 To 和のはしめの年。 L 春門主を。中人として名簿おくりて。 るさ 卷は<sup>0</sup> したしくそのをしへことうけつきてむと。 n 伴信友主の たるそのはしめ おなしく江戸にありて。 かっ きしるされたるなりの の心 さしをとふにっ 鈴屋の門人となり 心あへ これ 思 60 る村田 ひた 1-かき

| - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| るふでのようで、<br>を風楽されての名で、<br>を風楽されての名で、<br>を見かれての名で、<br>をいまする。<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、                                                                                                                                                                                                          | 給ふるさ吉野に物し<br>に勢り           | 〇     |
| や給示門○圖○にとにれて既○今て/くの○○付號しる書○に○○既○山によ此既○卒し〈屋書へし一書既尾擧おもた道に本か物〉た本に五たな給道は臣成眞疑に地と書み頃『神後た年報とりて人語に張くぼ何りの此末くせにか書き書かる。」<br>とりて人語に張くぼ何りの此末くせにか書き書かる。」<br>に可活稿連 ゆにけ意意のいらおへのさき書なをる間人既 老妻子子つつへる歌母の〈祭書 おからこまなをる間人既 老妻子子のつる歌母学 きからに 一番 おんこに 道妙給部 に満をしな たかとにに 舞りかにる 著に刻用ふ枕十まり山 るのし とい説加 くてにに 解成 別用ふ枕十まり山 治らに 素とり集さみ をしるた辨評 名題示事此 既 例の月た○隆 ふ彫成 | (卒後刻)<br>(本後刻)<br>二月吉野百首詠成 | 白笼断角調 |
| 世<br>四<br>人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 世三人                        |       |
| 七<br>十<br>一<br>歲                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 七十歲                        |       |
| 享                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |       |

和

給ひ 氏物

の其ほか芝山宮内大輔國豐朝臣日野一

訪ひ來ませり

٤

ぞ

其外にも猶ありけむかしさて此

位殿な

B

111

三位光寶卿倉橋中務

12

II

綾小路中納言俊資卿富小路殿錦小路殿

H 野

榧 大進殿源

語

0

時

15

は

富小路殿外山殿日野權大進殿なども入らせ

ちには富小路殿日野中宮權大進資愛朝臣錦小路三位賴理卿外 講説せられけるを聞食しにとてうち く にきませるきみた

權少輔泰行朝臣など又祝詞の講説の時

ては中 vj なき御あたりに あ 此ほどやむご ひたるもあり 山大納言忠

息率

相

中將思

賴

卿も

聞

食れ

け v)

また花山院右大將愛德

卿の御許にた

H

定業朝臣同侍從定靜朝臣なとも入り來まして

位資枝卿富小路新三位貞直卿芝山中納言持豐卿園大

相實祐卿今城右中

將定成朝臣三

條

大

納言公修卿野宮左

小 鰭 卿 3

御聽聞ありま

天納言基理卿東園侍從基仲朝臣大炊御門中納言經久卿河

言殿等よ

v)

E.

召れて参り給

り叉四條の寓にて萬葉集

0

鳥丸の東に寓とり がら多かり のまなびするとも 立て都に上り よりて四 きょったへて参 つどひても ぬ此時大人 請 月某日旅 中 諸國よ 4 四 るに

7:

まひ

0

許に

もと合るへてと答○ ありのへる給も名年年卒たてて書今成 機ツに完 りありして屋をへの第一名を報りを表してで書り、 のとのを答との第一名をからのです。 か給弟も問り答子がまかにの秋とできる。 かる子り終め間ののです。 たへ子り終め間のでするるの後とつの間です。 まるの後とつの間でする。 本の後とのの間でする。 本の後とののでする。 なったいでは、 なったい

十合餘弟 人四國子 百之四 九人十 ひ卒後に = 廿 及 人 人

七十二歲

U. 7: U 召 3 れて 延喜 式の 祝詞 を進 講 4 5

な

0)

〇鈴屋 翁略年譜

| 7          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                              |               |                  |                                                                                                                                                                                                         |                             | -      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
|            |                                                                       | Ŧî.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | <u>pu</u>                                    | =             |                  | =                                                                                                                                                                                                       | 寬政                          | ス      |
|            | 議合とは<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は | 日学をはいます。 日本 はいました はいり に 日本 はいり に 近 ない に いい に いい ない は いい ない は いい ない は ない は                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 子の詩により   |                                              |               |                  | ふそ内り花・島書も八八<br>ほ程で一十日に心ままり<br>かに十十日に心ままらりを幸か新に上一日を表すまな。<br>がの御造にからいかの<br>給より<br>かかのかという。<br>かかのかという。<br>かかのかという。<br>かかのかという。<br>かかり、<br>かって、<br>かって、<br>かって、<br>かって、<br>かって、<br>かって、<br>かって、<br>かって     | 屋にものし給ふ<br>不二月尾張の名古<br>のし給ふ |        |
| E 50 各 E 皓 |                                                                       | 後澤成(八年刻)<br>・ 一般の<br>・ 一<br>・ 一<br>・ 一<br>・ 一<br>・ 一<br>・ 一<br>・ 一<br>・ 一 | 月子ノ日よ    | <ul><li>○古事記中卷の傳</li><li>○古事記中卷の傳</li></ul>  | <b>裹刻九年折</b>  | 家裏同折添成(六四月新古今集美濃 | (後年刻)<br>みて長歌を詠命なか                                                                                                                                                                                      | 成(後年刻)                      |        |
|            |                                                                       | 四十四人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 世<br>七<br>人                                  | = 1           | 1                | 世<br>一<br>人                                                                                                                                                                                             | <b>計</b> 六 人                | 十九人    |
|            |                                                                       | 六十四歲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 六十三歲                                         | 7             |                  | 六十一歲                                                                                                                                                                                                    | 六十歲                         | 五十九歲   |
|            |                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 九        | 八                                            | t             |                  | <u>.</u>                                                                                                                                                                                                | :                           |        |
|            |                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                              | 給ふり字を中衛と改     | 一番されてし新          | てしのさよ給歸てを立国へ<br>でを要きみへり十年で十二年<br>に、のさらける給二年の時一場<br>に、のさらし歌ふ月都でありに<br>でたやのたけれ時間をさせる<br>しでのみばれ時間を<br>に三綱<br>が知りはよ家の難制で<br>は<br>がなればればない。<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は | に騒ばり又御紋の縁を紋で                | き聞え参らせ |
|            | 〇七月家藩修撰成<br>〇十月初山 蹈成<br>〇十月初山 蹈成<br>〇十年刻)                             | 古事主題で伊至卒事<br>破影に號仰りて後記<br>すり賜をみの設部政策<br>を受けるのでは、<br>を受ける。<br>では、<br>を受ける。<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 古今集選鏡既に成 | 小櫛成(後年刻)<br>小櫛成(後年刻)<br>水崎成(後年刻)<br>水崎成(後年刻) | 政八年刻)大赦制後釋成(寬 |                  | 濱裏で<br>主紀行名<br>呼の<br>4                                                                                                                                                                                  | のめぐみ                        |        |
| Б.         |                                                                       | #<br>一<br>人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 十六人      | 廿二八                                          | 二十人           |                  | <u>п</u>                                                                                                                                                                                                | -                           |        |
|            |                                                                       | 六<br>十<br>九<br>歳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 六十八歲     | 六十七歳                                         | 六十六歲          |                  | デ<br>十<br>五<br>歳                                                                                                                                                                                        |                             |        |

H

|                                     |                                              |          |           |                       |      |          |            |                   |                                                           | Parcel Contract |                    |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------|------|----------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 七                                   | 六                                            | Hi.      | 四         | Ξ                     | -    | -        |            | 安永                | 八                                                         | t               |                    | 六                                                                                                                                    |
|                                     |                                              | 正月十五日三女能 |           |                       | 生    | 正月二日二女美濃 | 日宝家に       | 吉野にものして十一三月五日旅立して |                                                           | 正月十二日長女飛驒       | と存候事也と存住すな         | 御座候へとも未學業<br>電座候へとも未學業<br>なる著葉 非樂に贈る<br>では知面談之由才子<br>では、一次では、一次では、一次では、<br>では、一次では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、 |
| 成(寬政八年刻) 二月晦日馭戎慨言                   |                                              |          | 用格成(五年刻成) |                       |      |          | 菅笠日記成(後年刻) | 紀行                | <b>直毘靈紐鏡等既</b>                                            | 生               | מי                 | 不に庵れ此十                                                                                                                               |
| 人                                   | 二<br>人                                       | - 四      | 四人        | 一入門人                  | 割十三人 | 弟子       | 年刻)        |                   | に成(今                                                      |                 |                    |                                                                                                                                      |
| 四十九歲                                | 四十八歲                                         | 四十七歲     | 四十六歲      | 四十五歳                  | 日日   | -        | P - 1      | 当十三歳              | 四十二歲                                                      | 四十一歲            |                    | 四<br>十<br>哉                                                                                                                          |
|                                     |                                              |          |           |                       |      |          | -          |                   |                                                           |                 |                    |                                                                                                                                      |
| -t                                  | î                                            | :        | 六         | 五                     | 四    | Ξ        | =          |                   | 天明                                                        |                 | 九                  | 八                                                                                                                                    |
| り給として玉!                             | る書を上り既によりて玉匣と題所より問せ給ふ                        |          |           |                       |      |          |            |                   | 屋と號け給ふ                                                    | 此項より家の名         |                    |                                                                                                                                      |
| 成<br>(今年刻後年大平<br>三月秘本玉匣<br>成十二月秘本玉匣 | ○玉鉾百首詠既に<br>(今年刻)<br>(今年刻)<br>(今年刻)<br>(本年刻) | 1011     | · 祭       | 漢字三音考既に成<br>(今年刻)○十二月 |      |          |            | 刻曆老历              | 対○○九月十二日東手向草成(後年)の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の一人の | 月十六日            | 成(卒後刻)<br>十一月廿二日葛花 | 対<br>対<br>対<br>対<br>が<br>は<br>の<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・                                     |
| 世<br>六<br>人                         |                                              |          | 六         | 七                     | 十三人  | 九        | 二人         |                   | 三人                                                        |                 | 六人                 | 三<br>人                                                                                                                               |
| 五<br>十<br>六                         |                                              |          | 五十七歳      | 五十六歲                  | 五十五歲 | 五十四歲     | 五十三歲       |                   | 五十二歲                                                      |                 | 五十一歲               | 五十歳                                                                                                                                  |

# 〇鈴屋 翁略年譜

| 六                  | 五                      | 四                                                | Ξ          |            | =                                                                                            | 寶曆                                                                | Ξ                      | =                    |   | 寛延                                      | 四   | Ξ                                                                                                     |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 等か見て始て古學の志を起し給へりとぞ | 三月名を宣長字を春靡と改給ふ但し中たび春字を | 五月奥樂武川幸順法眼の弟子と成て小兒科の醫術<br>五月奥樂武川幸順法眼の弟子と成て小兒科の醫術 | 九月字を健職と改給ふ | たまふ        | 儒士也 其いか綾、小路室町の南なる家に寄宿し藝殿の サントまひ いへるは惺窩主の弟子にて代々安を撃ひたまひ いへるは惺窩主の弟子にて代々安を撃ひたまひ 景山は積助と稱って 共光祖正意と | 立て歸るさに富士、奉に登り廿日家に歸り給ふ大人家を嗣給ふ〇三月江戸へ下り七月十日江戸を二月廿八日兄定治江戸にて沒らる子なきによりて | サダスハル                  |                      | 5 | て京へ定置り五月三日朝鮮人へ上り廿一日の頃大坂へ下り月五日旅立して近江の多賀ノ |     | ひ○既に正住院に就て五經を讀事給ふ ひ○既に正住院に就て五經を讀事給ふ ひ○既に正住院に就て五經を讀事給ふ                                                 |
| 廿七歳                | 廿六歲                    | 计五歲                                              | 廿四歳        |            | 世三歲                                                                                          | 廿二歲                                                               | 廿一歲                    | 二十歳                  |   | 十九歲                                     | 十八歲 | 十七歳                                                                                                   |
|                    |                        |                                                  |            |            |                                                                                              |                                                                   |                        |                      |   |                                         | 1   |                                                                                                       |
| Ti.                | 四                      | Ξ                                                | =          | 明和         | + =                                                                                          | + =                                                               | + -                    |                      | + | 九                                       | 八   | t                                                                                                     |
| か正月朔               | 春正 村月                  |                                                  |            |            | + -                                                                                          | 772 /772                                                          |                        |                      |   |                                         |     |                                                                                                       |
| 日母刀自没られ            | 力十四日二男恭次郎              |                                                  |            |            | 二月三日長男健藏春庭                                                                                   | 刀自勝子信濃の善光寺に伊勢・阿濃津人草深玄引                                            | 給へり(真淵翁今年六十り給ひの此とよりしばり | 淵翁伊勢大和山城の            |   |                                         |     | 七月京より歸りて小見科七月京より歸りて小見科                                                                                |
| 日母刀自沒ら             | 生四日二男蒜次                |                                                  |            | 古事記傳の稿か始給ふ | 三日長男健藏春                                                                                      | 自勝子信濃の善勢の農津人草                                                     | へり(真淵のおいた)             | 温袋伊勢大和山城わたりものして江戸へ歸る |   |                                         |     | 七月京より踊りて小見科の醫や業とし始給ふこれたる選辭考を見てます~古學の志を定め給ひけたる選辭考を見てます~古學の志を定め給ひけたり、「一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の |

屋 翁 略 年 譜

鈴

册

系

延曆 平 御後平 建 鄉 本居縣 高望朝臣裔 判官 武 遠 權 兵部 大納 大輔 言 賴 盛卿 武 六 秀

兵

部

大輔

世

孫

武 基 屬北島家代 な 武 之和中 泉守

> + + +

直

武

北島原島助

能國

帰司

左衛門尉 武 重 左 馬 亮

元

文 + 九 八 七

西

村某を師と

L

7

手 習を

始給

九

-6 六 Tî. 四

> 彘 歲

哉

+

歲 旋 能 遊 歲

武

貞

左馬

亮

武

延

延 連 屬正 富蒲生氏工 鄉 卿

> 四 ---

武

利

兵部

大輔

淮

連

總助

武 秀 屬左 氏鄉 卿

五

七月 3.

# Py

B

父定利主没ら

れわ

〇字を獨四

源

と改

+

筬

給 閏

某七右衛門

男

郎右衛門

定

治

本三某生四

長津富兵

衞

宽

保

たよりて 3.

四書を讀始め

+

\_

彘

0 齊膝

松力 南き

に從ひて手習し 又猿樂の

七月因ありて大

和

ラ國

吉

野

フ峯二坐水分ノ神社

加に詣

+

Ξ

歲

定

利

四 右

衙門

定

治

本三

生四

小右

津孫右衞門某子

鈴 屋 翁 略 年 譜

| 十六 | 1 1          | 享呆十                           |
|----|--------------|-------------------------------|
|    | 生れ給ふ小津富之助と稱す | 五月七日子ノ刻紀伊殿の知しめす伊勢ノ國飯高ノ郡松坂ノ里にて |

| 延 享 十一月廿一日元服し給ふ |
|-----------------|
| 元服し給ふ           |

+ + +

六 Fi 四

歲 謎 旋

宣

母春 海 大

田孫兵衞豐商女勝五院 中衞 家號復本以

家號復本民

#### 略年譜序

くも E は 10 ろ L ひし 13 やとたふとび奉ることなどは今さらいふべくもあらずよ しともかな の書出たらとて見せらるへをみればまの ほしくなが きかいりきと思へどもつきせず春 はたちばか より今は五十年ちかくなむなりける其程の事どもとあり 一のゆづいはむらのうごきなく大いなるいさをへたて給 カコ は からはやく世にひろく物せられよ遠き國に住みて大人 なき事どもならひて三十ちかくて道にこくろざし川 0 まくに 1-ひやりつるにいでい しく見え奉らざりし人々に 事どもをちか もりの松 つけ h 過 めわたるを伴 しともいはむ 0 てむ 來しかたみの もしらせ後まきのい ほど 0) は カコ 0 へり今の現のごとく像に見えてうれ 鈴屋の L ばか わかきほどはよのつねの人 信 かたなく b な石上ふること學びの道の 大人のみもとにまるりそめ おもひいでられて見るものき 友 むかしきは 主大人の 山にた はか ねも なむしか思ふ へるものみ 循 あたり見え奉り 略年譜とい なびく霞の なかりけ たの 3 我こ、 なみに あ せまは b ふも 春 お 門 ほ お

> まか 時 る こくにくだりて浮世の るころ京の鐸屋の人々板にゑらせむと思ふなりい することはむかし信友主大人の御もとになづき奉られ てこのはし僻かくべき人これ 見てもくむかしきはこのとしだてになむ あきたらじとおもふこくろのなぐさめにくりかへし なれば同じこくろざしの人あらばうつさせなどは ついでなればこのことはからへといはるゝがうれしくて ~ ふとく厚きこくろざしを立させばやとてかくもの なか しとかねていはれしを今年春門江戸へくだらむとしけ なりそも せてなりけ 15 ちせし放 ( 我大人のつる龜の世をつくし給ふとも猶 よしもあればと Ш の椎柴しひて信友主にこひえた かれ かっ đ) 3 の主の べけれ KD あ とお門 5 るさる V したる る しもす 8 かっ

永田の里の旅やどりにて

文政十二年なが月廿日除り五日の日江戸の

村田春門しるす

〇鈴屋翁略年譜



たまにはったといわる 党政十年九月十三東 言視古こり

〇古事記傳終業慶賀會の詠なり。寛政十年「六十九歲」九月の日記に、

十三夜宵曇深更月清。今夜於二當家,月見會。是古事記傳終業慶賀會也。

とあり。當夜の當座題は寄月祝國

くもらじないく千かへりの千五百秋みづほの國の長月のかげ雲霧もをさまれるよを長月のこよひ月見る國のゆたけさ

八束穂に國のさかえも長月の影ゆたかなるあきの千町田

第二十二圖

古事記傳終業慶賀會の詠

編

者

藏



古事記下答於

神。次高天地震

神者並獨神神次語天

記 荒木田久老に贈れる十七日附の書翰に、 十餘 傳の淨書本なり。 0 歲 月を經 古事記傳は畢生の大事業にして、眞淵翁に入門せる頃より既に其 て、 寬政十年[六十九歲]六月七日脫稿、 同月十三日を以て淨書を終れり。

神之御めぐみにかくり、先存命仕候而、生涯之願望成就仕、 の初をいへるなるべきか。 私古事記傳 も當月十三日全部四十四卷卒業、草稿本書立申候。明和四年も書はじめ 超稿は明和元年なり」卅二年にして終申候。 大悦之至存候儀に御座候。年二慮外一 命,程を危。存候處、

とありの

各総に 頃、相模の飯田百頃に答へたる宣長の書中、古事記傳撰述に關する記事 とに侍れど、 註十まり五卷ばかり侍れば、下つ卷まですべては四十まきばかりにもや成侍りなん。大かた世 古事記の事もかにかくにいつとなく、世のいとなみのみしげき身にし侍れば、 ひ侍れば、 きくはへて大よそ古學の道は此ふみにつくしてんの心がまへになん侍る。 物しり人の お 歡 V 可以被以下候。 る起 うるさきまで長々しく侍る也。 すがくとも事ゆかで、漸に上つ卷をはりなんとする程になん侍るを、 稿脱稿淨書の年月の明かなるものは、鈴屋翁略年譜補正にこれを掲げたり。安永七年 もの註するは、たいことずくなくるをよきことには おのがこの古事記の註は、つばらかなるがうへにもなほつばらか さるは古事記 にか くらぬあだしごとをさへ何くれと しける あり。抄録して參考に供す。 めりつ それは 心ばかりはいそ にせんとなん思 其一まきの たさるこ

第二十一圖

古事記傳淨書

本

編

者

藏



かいらいとじるかられいましなのほかといいし 考了京京日本作 紀末人

やいいつ コテレトスタモノテアラン か

年によってもられからしてからことにいしてもれいい 〇年内三をカキタワイ コデ、同二年 内ノモルトあませんデアラウム

34.5

春秋上

万个如代来老多一

Stern to be one of a series

かくまんな、これのというといったから、人を八月一日

しかさかったでいいましてんを川になってい

徒しあちらきにはいているようのというというといるとない

TO THE CONTRACT OF THE CONTRAC

とうしていかといっましてついたです。

持 きげり はれる 日本

- 〇右 智 起 改 圖は 稿 め 0 年 詞 72 る 月 の玉の カラ は 如 詳 L かな 緒の浮書本なり。 らざれど、 現存 本書 4 る原 は安永八年[五十歲]十二月六 稿 の残篇を檢するに、 幾 日 度 1= もその 成 れりつ 稿
- 0 政 左 八年 圖 は 五月上旬 古 今 集 遠 より 鏡の 版 淨 下を自ら書き初め、 書 本なり。 遠 鏡 は寛政六年[六十五歲]正 同年十月二十五日に終る。 月旣に成れ bo 寬



0 智 右 池 改 圖は 稿 0 め 年 詞 72 る 月 の玉の緒の淨書本なり。本書 かる は 如 詳 L かな らざれど、現存 せる原 は安永八年[五十歲]十二月六 稿 の残篇を檢するに、 幾 日に 度 もその 成 れりつ 稿

0 政 左 八年 圖 は 五月上旬より 古 今 集 遠 鏡 0 版 淨 下を自ら書き初め、 書 本 なり。 遠 鏡 は寛政六年[六十五歲]正 同年十月二十五日に終る。 月旣に成れり。 寬

第

十 詞 圖

今 の 集 玉

古

遠 0

鏡 淨

淨

緒

書書

本 本

編

者

滅



ないかつけるる

大清門公養者八二等有極天然大海院就議論是表

100 

· : チャ・ち ¥. .. さきさず 百首 は大 b ... 伊京都作雲布天地京御明二

, 重你 你 一大八之日有 . f. j .

〇直日靈及び玉鉾百首の淨書本なり。 四 b<sub>o</sub> 日書林に送れり。 玉鉾 百 首は天明六年[五十七歲]に既に成り、 直日靈は明和八年[四十二歲]十月 版下をも自ら書きて、同年 九 日 閨 0 十月 撰な

第十九

玉 直 九 圖 針 日

百 虚

沿 淨 書

本 木

本居長世氏療



神代紀警華山落 秦神立人人更吸山陵人者是史上是多形之人 リレイラックラテムなーとっくりんしょりるいるのま、ナニノもしの五十年を 水は冷

いっていまとりとしずれないはんのセンシをこれますかってき、ゆきっても けずる書の代をかはくきゃつらてしいこれる云いんといまゆく、うてて りゃけっち 胸と ないでといのでどうちてきとかんかれ、まっちっきゃとしいかがはならると そいれ アイガンのではないというはとうパティファーニュノギャアンに人でいたとうないないというというというというというというというないというになっているというになっているというというというというというというとい それらしいわせいんらすことんずは年代にクヨらんちりもうすくし サレスフ たいへし こでいたべきはならい ゆきて

中でいるが、このではなってかるとは、中にれていたかであるのないなるのというないというないとなったりとなったのとして使るとないれ間が十十日かはなってもあるというないますっているというないというないまする 上かりは天下時月のはますべるようくりのはりはするまけると なれへんこれでもなったいたりこれに死こ

の田園・・神 「私立と湯のはなんころであって、日日のんできていたでかいし 

The property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property o テランないで、これでは中子のはかない、から、いれていることでして 東方では動物で、このなでくままる ラストサルを丁がすい

ころれいっくべきたかせに又からのけるち

○ そういとととうといれるからいていっといろれるとと ろろかまめ ふいらうれのむりとを多めかしてといかとななるのでふうの あからつろれているとうといいまといったり ころうかんの成している 飲食のあってくのはまかしたといくな いいとうといかれるからなとひって よしこうなのそけっているい者あっといく 吸しくびかけあっと からしていていたいのいといるのかないからしているから そるとといってしてとのくとりー又及の てしししいる ちきいろえらてるとって · 知まるのあるえ えいけるからうし ある

ちのあっと

ないかられられるとうとうとうといれているをもかまであったいしていろうかいかには

〇右圖は玉の小櫛の草なり。玉の小櫛は寬政五年[六十四歳]頃その稿を起し、寬政八年に至りて成れ にて、同年十月頃より宣長版下を書き始めしが、翌年九月四日に至りて全部書き終れ るが、 其の淨書を始めしは寛政八年九月十八日なり。 濱田藩主松平康定、早~刊刻せまほしとの事 ho

多くは表裏 十二日に稿を起せり。菅笠日記の稿を裏がへして書したり。宣長は常に紙を節約し、 は卷一の第二稿にして、寶曆十三年[三十四歲]に成れる紫文要領を改竄せるもの、 兩 面 を用 おた 0 原稿の如きも 寬政七年三月

〇左圖、 政十一年六月四日版下をも自ら書き終れり。 は神代紀髻華山蔭の草なり。本書の功程は圖の自記に委し。寛政十年[六十九歳]の著なり。寛

物かありと

神代紀髻華山莲

キエルナーロンはいでとう 11月1日

ナノレはなッカモテウスーとさいるケムトヨンハる気象ノナニノもこ五十串を京に座 一ついるまだとうくいったましい ころとうとうれるときとしている とらりをうしいもつしんとうとうるとうくとうとはんのろんと きふみつとと言天城でしいっいかしてきているれてくとうでもちっていたんなくとうっていてとこれとのでちょうるれっていっていたはは いろうかんの成している致色のあってくのはなかしらしいとれる ろいからつならりと おっとろうろれっというるとからや あっとしりつろう うかてれを成のこうしゅうししとというしまているのうかいりととよ ましころなのろけっているい業産っといく 唱していいけれいと ふいらそれのですとを多めでこと唱かとすなくまらてとうめ きからてれというとうくれと思うりってりてしてはる ちもつしくまやしてとといってもしてといてとりし又及のう 鳴呼うしよからうしししてきこれまいう又ろでるとう うろうといれらいとないからいけわくしてんとのころうしるかにほより いきっというそ月をいえてはってっているとうたちゃまれより きてからしいったもろうぬしてってもれていきしろけしおとしくとれ しまついっところといれりまつさっていっとというなりと そろかずめ

語

〇右圖は にて、同年十月頃より宣長版下を書き始めしが、翌年九月四日に至りて全部書き終れ る 其の淨書を始めしは寛政八年九月十八日なり。濱田藩主松平康定、早く刊刻せまほしとの事 玉の小櫛の草なり。玉の小櫛は寬政五年[六十四歳]頃その稿を起し、寬政八年に至りて成 n

多くは表裏兩面を用ゐたり。 十二日に稿を起せり。 [は卷一の第二稿にして、寶曆十三年[三十四歲]に成れる紫文要領を改竄せるもの、寬政七年三月 菅笠日記の稿を裏がへして書したり。宣長は常に紙を節約し、 原稿の如きも

○左圖は神代紀髻華山蔭の草なり。本書の功程は圖の自記に委し。寛政十年〔六十九歳〕の著なり。寛 政十一年六月四日版下をも自ら書き終れり。

第十八

神玉八圖

0

紀響小

華山 櫛

**落**稿

本 本

編

者

藏





果を復命のため江戸に赴けり。康定が玉の小ぐしを版行せんとせるは蓋しこれらにもとづけるもの なるべし。 紫文要領は寶曆十三年[三十四歲]六月七日に成れり。

は、 さて此の後これを引き受けたる書林は、永樂屋東四郎と風月堂孫助との兩人なり。 そも古事記傳刊刻の舉は横井千秋の企つる所にして、其の資をも自ら支給せり。然るにこれを繼續 すること能はずなれるは、 古事記傳四帙とは、卷十八より卷二十三まで六冊をいふ。卷二十一以下の版下を書ける者に就 鈴屋翁略年譜補正にこれを記せり。「土まろ」は門人栗田土滿、「横井」は同横井千秋なり。そも その頃永く病にかくり、且つ老衰して事に堪へざりしがためなりとぞ。 いて

「眞風」は澤眞風にして門人なり。在京中の春庭の世話を萬事賴みある人「竹內彥一」は門人竹內直道、 おのと」は宣長の三女なり。

これでも、 名んない

東中心園館 民之子海及年時至一九七國館 以下以今一之才,因此那 報 是下以今一之才,因此 そ、夜南王小尽不力了是こ 已然以管司高人名英以前八庸二份之一者一日本是祖法所有 更一次問班等 今 大人 典なさ可以しる心臓るあい

湯、 地方 谷田とこしゃ しいなしな のか ちたち

おいう海である

ちし おかって あてこれてい 佐るる

からない。 これないないのよう 

> 一き八松? アンナー 町ま

194 : 1-4 では、これら、 はんなし 大村 北京 ありなかのかかってい

10 12 :

治、 はない まちいい こ 及: 我一 はってい 「あている

不一同一, 松

ふんない中ですると からい おきなか こ さんなんころ ない

「おこっかい」 こちいと

出二年 はがまっ 汗れ No the state

11日子山門 4 生香之 ソーノ・イグンれては、間、 作いこれ はな をさか マヤイング 1 小ないない

我不 好我打吃 在一

青、大野 大田 ない 

大村 あいとうないあれ 我 .

2 べ、ないたこれ

7-100

100

17:

なるべし。 果を復命のため江戸 紫文要領 は寶曆十三年[三十四歲]六月七日に成れり。 に赴けり。康定が玉の小ぐしを版行せんとせるは蓋しこれらにもとづけるもの

は さて此の後これを引き受けたる書林は、永樂屋東四郎と風月堂孫助との兩人なり。 そも古事記傳刊刻の舉は横井千秋の企つる所にして、其の資をも自ら支給せり。然るにこれを繼續 古事記傳四帙とは、卷十八より卷二十三まで六冊をいふ。卷二十一以下の版下を書ける者に就いて すること能はずなれるは、 鈴屋翁略年譜補正にこれを記せり。「土まろ」は門人栗田土滿、 その頃永く病にかくり、且つ老衰して事に堪へざりしがためなりとぞ。 「横井」は同横井千秋なり。そも

眞風」は澤眞風にして門人なり。在京中の春庭の世話を萬事賴みある人「竹內彥一」は門人竹內直道、 おのと」は宣長の三女なり。

)中なるは寛政六年[六十五巌]和歌山の旅寓より、松阪の留守宅に贈れる書狀なり。書中なる[新町 氏とを をへだて、痒をかくことをまぬがれず」と難じ、「和歌は、吾神州開闢來自然の聲音言解を以て自然 は弟村田親次、「湊町」は二女美濃の嫁せる長井嘉左衞門、「津兩家」は次男小西春村と妻の質家草深 天性の情をつらぬ とが、く、よしあしともに生れつきのわが物也。それを此方にてたとひいかほど與旨に通じても、機 國 一語も通ぜぬことなるを、意を以てしゐて通する也」「彼國にては平仄四聲あきらかに、風調聲音こ 中庸にして、何れも門人なり。 のまはりどをき詩より、吾邦自然の和歌に心を用ひんことこそあらまほしきこと也」といへり。 指せるなり。また「田丸や」は稻懸大平「高陸」「中里」は三井高陸、 る。明らかなることむべならずや」と稱揚し、「同じ風雅に從事せんとならば、人 中里常岳、「服部義内」は

下なるは寛政 添の久助となり。 長 カジ 和歌山藩主徳川治寰に事へしは寛政四年十二月にして、寛政六年始て出府せるなり。 八年[六十七歲]在京中の春庭に遺せる書狀なり。 書中初に「兩人」とあるは、 春庭と附

遠鏡の版下は自ら書〜所、寛政八年十一月三日悉〜これを書林に送れ り。校正摺の來 n るも十 月

書林 年八月參宮の途次松阪 國學を好み、 玉の小ぐしの版下も自身に書きたり。 篠敏は、 你に送れ 君命によりて源氏物語の講釋を聽かんとて松阪に滯留中なりしが、翌八年四月修業 りの校合摺の 宣長 を信ずること篤く、 に立寄り、宣長を旅館 初て來れ るは同年七月初旬頃なり。「周防 其の臣岡 而て寬政九年四月十日より同年十二月九日までに悉皆これを に召して源氏物語の薄釋を聽けることあ 田元善、 小篠敏等をして其の門に學ばしむ。寬政七 守」は濱川の藩主松平康定にして、 りの常 11.15 の結 また

書中、歌の詩に優れることをいふ。詩歌優劣の議論は、京都遊學中の著と信ぜらる、『あしわけ小船』 紙認にして宣長の筆なりと傳承せり。さては長井元恂なる人に贈れる尺牘なるべきか。 に詳述せり。其の一節をあぐれば、 なるは寶曆七年〔二十八歲〕十月京都より歸りて間もなく、某に贈れるものなり。 に、該尺牘の後半闕損せるものありて、その初に「長井元恂様 春庵」と記 名古屋市山本九

畧。唐土の人は、たい議論嚴格なることにのみ心のつながれてゐるゆへに、詩もをのづからやはらC中唐土の人は、たい議論嚴格なることにのみ心のつながれてゐるゆへに、詩もをのづからやはら かざれる情也のするて和歌も時代にしたがひてうつりかはるとはいへども、右にいへる詩のか 代も末代も人情にかはることはなく。今とても人の實情をさぐりみれば、上代にかはらずはかなく 詩と歌との辨をなをいはい、詩は時代にしたがひて詞も意もかはりゆく也。まつ三百篇の風雅 ぐるとはすれども、どこやらが理窟がましき處ありて、上代の詩の本意にあらず。和歌のおもむ も、たいはかなくおろかにみへて、女童などの云ふべきやうの情のみ也。これ詩とのかじりめ也。 ゆくとは異なり。まづ歌のかはりゆくは詞也。萬葉の歌と中古以來の歌とをくらべみよ。大にこと にしてさらく一同じものにあらず。されども情は萬葉の歌も今の歌もかはることなし。今の歌とて おろかなるもの也。さかしく男らしきは實情にあらず。されば後世の詩はみな實にあらず、つくり は人情をありのまくにいひのべたるゆへに、女童の言めきてみなはかなきもの也。これ きをからの詩人にしらせたきもの也。 かなき詞つたなき意をはぢて、我實情をばいひ出す、いかにも大丈夫の意をつくり出す。これ上 体なり。さて次第に世のうつりかはるにつれて、後世の人は心さかしくなりゆけば、かの上代の はり

といひ、尙用語上より其の優劣を論じて「詩は唐土のこと也。いかに通達したればとて、人の國吾國

第十七

圖

男 尺

庭に順

遣

せ の

書

狀 案

編

著

臓



ころこうして ちしいろんいろん てい おい こい まみなん おいからいているいわりとしんゆ からいましているしくっんちちつ のん これい うといてろしい ころか へ、い 一大田内一の地で小すり ない、一つているへのまでいるから、こ ころへまいれなっているつじょうれ るれているいられのでものりょくまでは、 ・ あんべいれっつうちゃくしいのうと といそろへんする はちぬのるわし いくかっているるとれいしてる いるというないるころしています ち でんちゅういちにはなり -これの大人で ここ マーランとして いいとうくいありるいうとある いってとは、一年のことでなる ・ちょうでいまいく 次天の ・す そしててすりる いれいかける これかられるも 一、 なせいいろう こうか かいかい するにいるやまいつようことんい なられいろう言書 こっこれんしいとうちん : る、版もあって、こり おうつきらまてばるんなている いことしいまりまかい からるアラ のかせき しゅういくつべれす おいうつい

いてはかいしつしてりろろう ちょういかん すんとうちょうしょうしょ あった 大い子·松村川 五大 · かってくろいとろかし まかりかしかして くろうてるべていちつうとあっちょう あるしていているしてして すんと かからうしい しいとはつけいというする なてし、ちゅうかしくべいであるか るかとみといろれては了すしまでくり なったるとはったっといることがはならし しとのおいってるいるいるいるいるのえい しれずでなんちゃれてるならのよ がしとからいよりとりしょうことからつ のかとこうかく きゃんかんいしゃしゃしこ かんくろしとかいる すいとからてくるいつもつろうへか それのかいいのしかののかしていましたと いいと うっていふうでいかくし をしてしていているとしてん こうです なれておいなるものりしると うしきする よろにろうりん ころから いっきれっしゃくきはよろい ~~なーくとれてきいるましてん くろこういく ちゃいいろ つていていてもってしていろう ふうからといていまいわりとしんゆ 1.1、ないないないないしま ういあるからる アンマル







ばらにきこえおこさせたまひねかし。 に今よりは玉づさの便からさいらんを、むさしの、草のゆかりをおもほしつく、あのく松原つ

日にけにさえまさり侍るをよくしのぎたまひて。うちつけなるなめげさは、さるかたにみゆる したまへ。あなかしこ。 名におへる洛の眞玉ひろふともやつる、袖につ、みあへめや

しはす五日

本居の君へまゐる

橋

T-

JIII. 蔵」正月に答 を送りて、宣長の閲覧を乞へり。 藤干隆が萬 春海の來訪 葉集略解を撰するに方り、寛政三年 へたる消息なり。 は、天明八年三 月十日の夜なり。次に千蔭が寛政三年の書を掲ぐ。 雨若の交情はこくに其の端を開き、 書中に見えたる楫取魚達の訪問は、明和六年參宮の途次にして、 十二月初て音信を通ぜるに對し、 千蔭は略解の稿成るごとにこれ 37 四 年

をあらはして書つべくおぼえ侍る也。同じ門に遊べる友垣も残すくなくなりにて侍れば、こと べになむおぼえ侍る。そが中には、千蔭がをぢなき心に、とあらんかくらむと思ひめぐらしく とめ出つ、見侍るに、こゑきくしらむきはには侍らぬものから、 つめ見侍つれど、なほたどくしき事のみぞおほかる。さるたづきありて、玉のを琴てふ書も むべきならずおぼえ侍れば、今の本のまくにて、つばらなる事は考にゆづりて、あらくか られしはいとことわりある事ながら、はやく今のついでに成ぬるとみえ侍るを、わたくしに改 ては、いかにぞやしひごとにやとおぼしき事どももまじらひ侍りて、卷のついでなどか 見侍るに、うしこゝらのとし月つとめたまへりし真心はおぼろけならぬものから、 へをしぞき侍しより、おふけなくうしのこくろざしを織てむと思趣しつく、萬葉考をくり なにはの事もわいだめ侍らざりしほどに、おほやけごとにのみかくづらひて、いとまなくなん 賀茂のうしに名づきおくりつれど、いとわかゝりし時の心おこたりに、おほろかにものしつゝ、 雲ゐのよそにへだち侍るものから、 つれば、 にて侍れば、こくろのほかにうとく成もて行て、つひに問明らむる事なくて、うしみまか くひとしきことしもまれく一待りて、よろこぼひにたへずなむ侍る。 今はたやちたびくゆともかひなくなん。此四とせさきに、千蔭やまひによりてつか み名は鳴神の音にきくわたり侍りつ。おのれ千蔭、 まことにお よび されば君のみ名 がてなるしら 齢の末に至 うが

第十六圖

加藤千陸に贈れる消息

編

17

颁复





0 儀 寛政十二年[七十一歲]十月十八日讃を求むとて、高 12 致三承 見えたり。また同年十一月十四 知候とあり。 また 同 書に 日 高 尾 九兵衛 に贈 尾家より畫 n る宣 長の書中 0 來 れるよし手 に「富 士賛之 記

意。 方 中 か書 彼 拙 此 者 方に 節 狀 紀州行之儀。最早當年は參り不」申候而濟候事と存 甚 而致一越年、來 到來。此 心 世 話 節被と召 敷 何 春 事も 1-候 歪 由。 不一申 罷 en a 依义之近日 入一候。 り可と被な存候の何 廿日前後致二出立一罷 事も歸 能 越 在 郷いたし候而可、得川御 候筈に 候處、昨日彼 御 座 候○ 表役人 大

لح あれば、 翌享 和元年 歸 鄉 後に認 めた 3 É 0 なるべし。



0 儀 寛政十二年[七十一歲]十月十八日讃を求むとて、高 12 致三承 見 えたり。また同年十一月十四 知候とありの 書に 日 高 尾 九兵衛 1 贈 尾家より畫 n る宣 長 の書中に「富 0 來 れるよし 士賛之 手 記

また

同

意 方 中 彼 15 拙 此 書 考 方 節 狀 紀 1-甚 而致二越年、來 到來。此 州行之儀。最早當 心世 話 節被心召 敷 何 春 事も不一中入一候。 1: 候 歪 由。 年は参り不り申 罷 歸 依」之近 り可少申と被少存 廿日前 候而濟 候o何 候 後致:出立:罷 事と存 J. B 歸 罷 鄉 越 在 候筈に 候處、昨日 いたし候而可以得一御 御 座 彼 候。 表役 ナ 人

٤ あれば、 翌享和元年 歸鄉 後に認 めた る É 0 なるべし。

第十五圖

士

富

0

畫

讃

高尾九兵衞氏藏



いるからりり ようううと は八四元

月

扩

〇 更 B 次 後 會 衣 0 兼 は 筆 寛政 題 1 0 して、 歌 五年「六十四 な 50 晩年に 共 歳」の作、 1-屬 鈴 せるものなりの 屋集 1: 深 選 山 噟 び 載 は、 4 安永八年[五十歲]九 72 **b** 0 前 揭 0) 短 册 月十 浦 立 春 七 より 日 嶺 it 松 何 院

そのきんてきるからうろ 更記 多是

〇更 8 次 後 會 衣 0 は 兼 筆 寬政 題 1= 0) L 歌 五年「六十四 て、 な 60 晚 年に屬 共 歳」の作、 1: 鈴 せるもの 屋 集 1: 深 選 山 なりの 鹿 U は、 載 4 安永八年[五十歲]九 72 b<sub>o</sub> 前 揭 0) 短 册 月十 浦 立 春 七 より 日 嶺 は 松 何 院 月 to

第十四個

紙

褔

潜

The The



the minds of the way with the world

と、ない、なり、ような、しょうないとなる。 ないないとなる。 ないないとなる。 はいは、なるのははないない。

0 寄 な 60 露神 祇の詠 は 明和三年[三十七歲]三月十一日、 松阪資松院月次會の當座短冊

の。 年 4 鈴 90 改 屋 立。 集 め は ST 1= 专 6 寶曆十年[三十一歲]正月二十五日の詠にして、 な 藏 るべ · E 72 Lo **b** 0 真 但し當時 淵翁に添削を乞へる詠草には、 の歌稿には、結 句を「春 やたつら 同月次會の爺題 既に「春はきにけり」と ん」とせり。後 なりの



0 な 寄 **b** 0 露 神 祇 0 詠 は 明和三年[三十七歲]三月十一日、 松阪衛松院月次會の當座短冊

〇流 年 1 鈴 9 改 屋 Ĭ. め 漆 集 た 1-は à ż な 載 寶曆十年[三十一歲]正月二十五日の詠にして、同月次會の兼題 るべ ·M 72 90 真淵翁に添削を乞へる詠草には、 但し當時 0 歌 稿 には、 結 句を「春 やたつら 既に「春はきにけり」と ん」とせり。後 なりの

第十三短圖

册

編

老

藏



○鈴屋集五の卷頭にかくげられたる詠なり。

花押は云といふ字なりと言ひ傳へたり。

〇所有者高尾氏は、宣長の長女飛驒の縁家なり。



○鈴屋集五の卷頭にかいげられたる詠なり。

花押は云といる字なりと言ひ傳へたり。

〇所有者高尾氏は、宣長の長女飛驒の縁家なり。

第十二圖

高尾九兵衞氏藏



まるもの、たつ、より、ララルスへと対象をできない。たつ、より、これの下れながらいったの下れながらいった。これの下れながらいことが、まましたのでいるというのであった。それにもしたのであった。これにもしました。これでは、これのでは、これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのであった。これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、こ

平宣表

するはしょうしれ事にとなる

○眞淵翁十三回忌の手向歌なり。天明元年十一月の日記に、

九日、今年十月卅日岡部大人十三回忌也。 當日者因、有、障、今夕、追慕會於,當家,與,行之?

とあり。當夜の當座題は琴の音に昔を忍ぶ。

かきひくやことのねきけばことがみにいます御影の今も見るごと

いそのかみふる人しのぶさよ中に琴のねきけばなげきしまさる

かきなすや琴をしきけば聲しらの我さへもとなるる人おもほゆ

牌には「縣居大人之靈位」と自ら書ける一軸を用ゐたり。 山 宣長が備忘のため年々録せる一族知己の忌日及び年忌の覺書を檢するに、其の中に岡部眞淵、堀景 武川幸順三師の名あるを認む。以て毎年の忌日及び年忌ごとに其の靈を祭れること知らる。靈

○眞淵翁十三回忌の手向歌なり。天明元年十一月の日記に、

九日、今年十月卅日岡部大人十三回忌也。當日者因、有、障、今夕、追慕會於,當家,與,,行之?

とあり。當夜の當座題は琴の音に昔を忍ぶ。

かきひくやことのねきけばことがみにいます御影の今も見るごと

いそのかみふる人しのぶさよ中に琴のねきけばなげきしまさる

かきなすや琴をしきけば聲しらの我さへもとなふる人おもほゆ

牌には「縣居大人之靈位」と自ら書ける一軸を用ゐたり。 山、武川幸順三師の名あるを認む。以て毎年の忌日及び年忌ごとに其の靈を祭れること知らる。靈 宣長が備忘のため年々録せる一族知己の忌日及び年忌の覺書を檢するに、其の中に岡部眞淵、堀景

第十

區

賀茂眞淵翁十三回忌の手向歌

編

者

虅



このオホラようえどコンノヤトモト ことになっている ここれにいっという

CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF

タ又 ウララウレノル・メットラカ

で、そろうしちこれであるとうちしから のかれいか こととなる こうちつけんとしてる でいていかないいかないいないいともので ロワキモコニを、ソワヘラモ、五月端トムルシで

とでは、いしいか、しい、そういくちゃんからか

林 こうこうないがったい 上横い コールカー 

このもんの こうしゅうかんかい 

本人不不

大きない からから かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん 1 miles 2 1 miles 2 mi だなち

それなら、あることでを あし

ないしゃ あいともいうい を と し

おんえい やいなって 1、大人はない

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s . 6 からいいかいるいと

O Action on market 11.4 から 一つからー こうしょう 40

事 る点点 でい . . .

to or 1,



さんがうろうと かいへーしていることになっています。



爲人忍戀(寶曆十三年[三十四歲]四月十一日同會當座

後朝戀(寶曆十二年十一月)

寄魚戀(實曆十年十二月十一日嶺松院月次會兼題

寄筝戀(明和元年九月十一日同會當座)

寄風戀(明和二年正月二十五日同會氣題)

長 以て推すに、 月二十一 花埋苦、月、緑命。寄枕戀の三首は見営らず。さて明和二年十月二十四 に贈 12 る同 日の点淵 此の詠草は蓋し明和三年に贈 公羽 の書に 別の 近信 一詠歌 中に 0 事よろしからず候」とて、 河 ik 13 カラ 32 1" 候 るものなるべしっ 战 と催促の語見え、 縷々詠歌についての意見を示されたるを また翌明 日の官長の書に對する、十二 和 三年 九月 十六 日宣

〇所有者小津氏は、宣長の二女美濃の縁家なり。

〇上圖 その命 を二回繰り返し、 は宣長が萬葉集卷十四の疑條に對し、眞淵翁の答へられたるなり。宣長の眞淵翁に師事するや、 に從ひて、 その 先づ萬葉集を考究し、 再問の終れるは、 翁が卒去の前年明和五年六月なり。 その疑條を專ら質問せり。 而て宣長の質問は、 其の質問書の現存せる 萬葉集全部

宣長に贈れる真淵翁の書翰〔明和二年十二月二十一日附〕に、

もの十八冊あり。

萬葉卷十三之御疑問之中宜御考共も有之候。甚偏意も見え候。

卷の十四の質疑は明和三年に終れることを知るべし。 とありて、翌明和三年九月十六日同翁よりの書中に、窓の十七八の質問書返却の旨を記したれば、

〇下圖は眞淵 山居梅、(明和二年〔三十六歲〕二月十七日松阪嶺松院月次會氣題) 翁添削の詠草なり。歌稿を檢するに詠吟の時をほい知ることを得。即ち左の如し。

古寺落花(明和元年三月)

夏月(明和二年六月十七日嶺松院月次會當座。二句、歌稿には「明るを」とあり)

野虫(明和元年八月十七日同會兼題)

野分(明和二年七月六日同會兼題)

**浦雪(明和元年十一月十七日同**會當座)

+

圖

賀茂眞淵翁添削の詠草萬葉集卷十四疑條

小津芳藏氏藏 藏



をもって 吸の

0 寶 野 曆六年[二十七歲]八月十五日、有 月の二句を一萩 の花 野をしとせ 90 賀長 川家 月 次 歌 會 0 懷 紙なり。 但 L 歌 稿 には、

有 賀 長川 は京 都の人、宣 長 かる 和 歌 0 師 なりの 宣長は寶曆六年二月 頃 より 2 0 門に

入り、月々の歌會にも常に出席せり。

志. 庬 は 通 稱 な 60 寶 曆 五 年三 月三日、健藏 を改 めて春庵と稱す。春の字 或は 舜と

書せり。但し初は葬の字を用ゐたり。



0 寶曆六年[二十七歲]八月十五日、有 野 月の二句を「萩の花野を」と 賀長川 家 月次歌會 の懐 紙なり。 但し 歌 稿 1= は

せりつ

入 有 賀長川 り、月 K は 0 京 歌會にも常に出 都の人、宣長が和歌の師 なり。宣長は寶曆六年二月 頃 よりその 門 10

席

せりつ

書 春. 庵 4 60 は 通 稱 但 しし初 なりの は蘇 寶 曆 の字を用ゐたりo 五 年三 月三日、健 職を改めて春庵と稱す。春の字 或は 舜と

1

-

第九

懷

屋回

紙

編

者

滅



知年· 去·

-世知。不 近八 父子 充六二十二次 清八古大介《 二十一一南、大倉、切沙海北北部中 たりした さよ(あいいかいとしいう いきまさしており 横いとうとうるういろう がい は寺で方針 るいったる かってまたいる 老だい あと 以後以二一萬定日 本さ かんたい ジュー いってきないこと 好きながれて、フーラフラ きいたとう Day ... 21.0

0 醫 日 記 學 2 1 修 0 L 行 文 T 0 體  $\equiv$ 72 删 め 初 寶 あ は 30 曆二年二十三 漢 文 三 な 月 3 Ŧi. から 日 寶 0 歲」京 曆 出 六 立 年 都 1= 以 1= 筆 降 赴 を かっ は 起 和 業 文 成 智 b 十 以 T 月 T 寶 六 書 曆 日 4 七 0 90 歸 年 鄕 歸 1= 鄉 筆 4 を 3 擱 間 0 け

周 先 兩 圖 め 72 < 生 先 は 生 寶 3 から 人 A 0 等 曆 圆 六 73 ٤ 知 語 年 60 3 國 高  $\equiv$ 所 文 臺 な 1 寺 月二十 0 32 通 ば 花 ぜ 星 三 更 しこ 賞 日「實 12 登 5 4 L 22 は二 ず。 條 宣長 な + **b** 0 から 四 3 其 T 日]漢 當 0 武 日 影 ]1] 學 景 響 李 0 山 70 順 師 先 5 は 堀 生 景 け 景 0 Ш 72 山 詠 る 0) 多 門 殿四 カコ 1-٤ 學 b 0 人 0 L b 尠 師 t T か 武 漢 3 111 記 學 3" 幸 命 を る 順 bo 修 は 0

ういところとうなるのとあり アー 「周とい」 此気できる るろうという おからいとういろうべういく かしいろ として かいり なったしまする 生育 墨了 考ちくした りいくんとでいくてもしてる 二十一万分子會議始與選奸元子丁 ているいとうち 一人といれる ものようというでいるいとう ちつめれるころうるこ さついるよう

0 90 醫 H 學 記 2 修 1 0 L 行 文 T 9 體、 = 72 删 め 初 あ 寶 は 60 曆 漢 二年二十三 文 三 な 月 る 五. カジ 日 寶 0 歲]京 曆 出 六 立 年 都 1= 以 1= 筆 降 赴 を は 350 起 和 Ļ 業 文 成 を 十 b 以 T 月 T 寶 六 書 曆 日 4 0 七 0 年 歸 鄉 歸 鄉 1= 筆 P 智 3 擱 間 け 0

周 先 兩 麢 8 < 生 先 は 72 3 生 寶 人 カジ 人 等 曆 園 0 73 六 知 ٤ 語 30 3 國 高 年 Ξ 所 文 臺 月二 な 1 寺 通 22 0 + ば ぜ 花  $\equiv$ 更 18 しこ に登 賞 日〇實 2 P L 29-は ずつ 條 \_ 宣長 な 十 から **b** 0 3 四 共 T 日]漢 當 0 武 日 影 JII 學 景 響 幸 0 山 Te 順 師 先 Š は 堀 生 景 け 景 0 Ш 12 山 詠 3 0 多 門 殿四 かっ 1-٤ 學 b X 0 0 L 尠 b 師 ょ T か 武 漢 3 111 記 學 3" 幸 ·Fr を る 順 30

修 は 0

第八

在 圖

京

日

記

編

者

滅



〇寬 家 今井 山 元 1: 田 年 延二年二十歳」の 歸 田 0 0 今 は 頃 n 養 井 詠 田 家 歌 Æ 0 12 12 姓 志 養 な 4 詠草にして、 3 50 はるくこととな から 家 には 今年 養 t 山 嗣 り専 田 n 子定 宗 00 5 安 治の 學 寺 居ること満二年 習、 0 あ 和 るを以 = 尚 月 法 下 幢 て、寛 旬 0) 法 添 にして 艫 削 延 の門 する 元 寬 年の に入れ 處 延 な Ξ 冬 0 年離 出でても **b** 0 寬 延

b



0 家 山 今 元 寬 12 田 井 年 延二年二十歳」の 歸 0 田 0 今 は 頃 n 井 養 詠 田 家 歌 K 0 12 に養 姓 志 な 4 詠草 **b** 0 は 3 るくこととな から にして、 家 12 今年 は 養 İ 山 嗣 b 田 n 子 專 宗 90 定 3 安 治 學 寺 居ること滿二年 0 習、 0 あ 和 るを以 Ξ 尚 月 法 下 幢 て、 旬 0 法 添 寬 にして 艫 削 延 0 す 元 門 る 寬 年 12 處 延 0 入 な Ξ 冬 n 50 年離 出 **b** 0 でてい 寬 延

b

第

七

法 幢

和

尚 添

削

· 0

詠 草

編

者

滅

圖



守衛ないといれて、八人の田の町といるので、八人(公司日本天衛衛衛衛の十四两年ののなけるとのでは、八人を下門鉄

「個別表の人文を飲食が出土できまってきまった。 大変を表現しません。「個別」を大きなない。 生んなおりません。 生んなおりません。 「個別」を大きないる。 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般」 「のれるり、一般

小津鄉口門最長東東

延享元 年十五 蒇 0 時の筆にして、卷 國 統 相 承 之 圖一紫、 紙にこれを寫 神器傳授 世的〇 圖一卷、 75 ほ 赤穂記一 此 0 他 卷 幼

あ

年

0 宣

長

カラ

時

11

0

8

0

1=

中

菲

歷

11

帝

王

bo v づ 和 3 延 亭 元 华 0 筆 錄 73 30

华 與 澱 月 書 原 三月に 抄 の 宣 姓 支 長 名 名 流 舊 小津は は くる所なり、 姐 暉 本 原 居 宣 抄 に復 長 0 0 注 世的。 高 解 祖 1= して上下二巻あ 父 彌 小津七 四 郎 は 右 元文五 衙門 0 0 年十一歲 初 著 T 稱 者 詳 4 の八月 かっ る ならずの 所、資 1: 禁力ガサダ 曆二年二十三歲 は翌寛保元

十六



0 時 宣 11 長 から 0 8 延 享 0 1= 元 H 年十五 菲 歷 嵗 10 0 帝 王 時 國 0 統 筆 0 相 にして、窓 派 之 圖一卷、 紙にこれを寫 神器 傳授 せりつ 圖 一卷、 73 ほ 赤穂 此 0 記一卷 他、 幼 あ 华

bo

rs

づ

n

B

延

享

元

年

0

筆

錄

な

年 與 诹 月、宣 書 原 三月に 0) 抄 姓 支 長 名くる所なり 名 流 舊 小り は 姓 津ッ 順 本 は 原 居 宣 抄 1: 長 0 復 0 注 -64 高 解 90 祖 1 して 父 彌 小 四 津七 上下二 郎 は 右 元 卷 文五 衞 門 あ 90 年十一 の 初 著 T 歲 稱 者 詳 4 0 八月 3 カコ ならずの 所、實曆二年二十三歲 1-禁ガ 貞女 は翌寛保元

第

六

職圖原

抄

支 流

の

寫

福

潜

滅





が、 敬幸に寺ゥ佛 て山 に此の山上をトして永眠の地となせり。 の奥墓なり。宣 米を奉 の半腹 方丈にして、宣長は れり。ことに安永六年六月當寺の住主となれる法譽上人は本居家の を占む。妙樂寺には 一長の墳墓は松阪の南約 相 識の 間、 本居 归家先祖 かつ山  $\overline{fi}$ 寺の眺望佳なるを以て、 + 0 位牌ありて古く 町、山室村妙樂寺の山 寄進 0 品品 上にあり。 時に出遊せることもありし \$ あり、 善提所 妙 長 0 たる松阪 頃 は までも

御、寛 政 」 園村 時 日 は明かならず。按ずるに、寛政 年[七十一歲]九月十七日妙樂寺に至り、山内を巡りて、妙樂寺より少し登り行 越え行く道の傍にこれを定めたり。 十二年十一月十八日法譽上人に贈れる宣長の書 然るに其の後更に現存の地即ち山上に改め きた 中 3 たるが 左の方

更 然ば先達而 地 話 面 高き遺 相 成 〈御許容被〉下候段、扨々辱大慶不、斜奉、存候。 辱奉、存候。且其砌於…御 は參詣仕候處、折節御他出に而不」得,拜顏一殘懷之至奉」存候。其節は大勢參り何角 山內、私墓地之義御所望申上置候處、早速御承 知 被

とあ する所にして、門人三井高蔭その工事に努力せるが、翌享和元年の春に至りて成れり。 はたして然らば、 といへるも近き程を指せる言なるが如く聞ゆ。されば此の書翰 なりのとも魂は翁のもとにゆかなむ」を刻せる碑なり。 右に見ゆる建物は、 **参道に大修繕を施し、また墓所の修築をも營みたり。こくに掲げたるは改修後のものなり。與墓の** 「本居宣長之與墓」をも自ら書きなけり。 0 九月に初て墓地を選定せる時の禮狀としては除りに後れ過ぎたるの 山上に墓所を改めた 山室山神社 の舊殿、 3 時日ほ 左に立てるは、 明治三十三年山室村の有志者及び宣長の裔孫等相議りて、 い知ることを得べし。さて墳墓の構造は自身に設計 平田篤胤翁の詠「なきがらはいづくの土に は、後度參詣 みならず、「先達而は」 の時の禮狀 其の なるべ



が、 敬寺の て山 に此の山上をトして永眠の地とな の奥墓なり。宣長の墳墓は松阪の南約五 の半腹 方丈にして、宣長は 米を奉 れり。ことに安永六年六月當寺の住主となれる法譽上人は本居家の菩提所 を占む。 。妙樂寺には 相 識の間、 本 扂 后家先祖 せりつ かつ山 寺の眺 十町、山室村妙樂寺の山上にあり。 0 位牌 望佳なるを以て、 ありて古く 寄進 0 品 時に出遊せることもありし B あり、 長 0 頃 は淨土宗 たる松阪 までも

御麻"或十二 0 時 然ば先達而 日 は明かならず。接ずるに、寛政十二年十一月十八日法譽上人に贈れる宣長の書中に、 年[七十一歲]九月十七日妙樂寺に至り、山内を巡りて、妙樂寺より少し登り行きた 越え行く道の傍にこれを定めたり。 は參詣仕候處、折節御他出に而不入得,拜顏 然るに其の後更に現存の地即ち山上に改めたる 一殘懷之至奉、存候。其節は大勢參り何角 る左の方

とあ する所にして、門人三井高陰その工事に努力せるが、翌享和元年の春に至りて成れ はたして然らば、 といへるも近き程を指せる言なるが如く聞ゆ。されば此の書翰 なりのとも現は翁のもとにゆかなむ」を刻せる碑なり。 右に見ゆる建物は、 **戀道に大修繕を施し、また墓所の修築をも營みたり。こくに掲げたるは改修後のものなり。** 「本居宣長之與墓」をも自ら書こかけり。 50 更 地 世 面も廣 |話相成辱奉\存候。且其砌於||御山內、私墓地之義御所望申上置候處、早速御 九月に初て墓地を選定せる時の禮狀としては餘りに後れ過ぎたるのみならず、「先達而 〈御許容被〉下候段、扨々辱大慶不、斜奉、存候。 山上に墓所を改めた 山室山神社 2 舊殿、 る時日は 左に立てるは、 明治三十三年山室村の有志者及び宣長の裔孫等相議りて、 い知ることを得べし。さて墳墓の構造は自身に設計 平田篤胤翁の詠「なきがらはいづくの土に は、後度參詣 の時 の禮狀 90 承 知 其の 被被 なるべ :成下、殊 碑 奥墓の し

第

Ŧi.

. Ц

室

山

奥

墓







〇松阪 30 松阪 の墓側 文、 且 司 百 3 を開き大 森にこれを移し、十一月八日遷座祭を執行せり。 にその 所 つ参道の 並 靈威を瀆すの恐れあるを以て、崇敬者の 跡 11 野 HIT に神道各教 明 町四五百森に鎮塵せる縣社山 年七月十 图 有 治 にこれを營み、 地 に神徳を職事せんことを企て、 に移轉改造の官許を得たり。 志者の 十四 萬次郎、 修築維持 たるや、 年三月、 派の 賛成を得て、 日內容 垣本安基樂、 畑地を修築せるにて、 困難なるのみならず、 重なる人々賛成者となり。 本居豐頴、同健亭、平田胤雄等主唱となり、 宣長の靈に配するに平 金百圓 塗に 久世安庭、 を下賜せらる。 這里山 同 町に 明治二十二年 神社 天下に資金募集のことを發表 移轉 樹 松阪を なり。 岡 間 木 H の事に決 村美啓、 に再び ]1] は 篤胤翁の靈を以てし、三月二十一日鎭座祭を執 然るに山上狭隘にして宏壯 本社 新 距ること一里半、參拜者の不 心に移植 九月工事竣りて同 野呂の篤志者を助けて、 本居健亭、 移轉の計畫あり。 L の創建は明治八年「二五三五」にして、 明治 した 十 るもの 五年五日 千家尊福をはじめ、 山室村有志者等相議りて、 せりの 0 月二十六日遷座式 議成りて大正四年四月四五 みな 月十 の建物を設 此の事 H 祠字を改築し参道 n 便妙からざるを以て、 は、 同 神 町字 畏くも天聽 官國幣社 域 くべからず。 を行 殿町 0 莊 山 JII 嚴 「舊奉 を闕 の宮 行 室山 口常 0 然 達 嶮 F

本

一社もと無格社なりしが、縣社となれるは、

明治三十六年四月なり。

第

四

縣

圖

社

Ш

室

Ш

神

社







## 寬政十二年庚申十二月

## 本居宣

闇記のまくにて天明と記されたる也」といへり。 書中「天明之頃」とあるにつきて、本居大平は「按するに安永年中也。若山客舎にて認られたの時、

鐵はいと鑄がたく、音もよくは出來がたきよし也」と記せり。鈴屋衣の地紋と同じく、紗綾形を一 左より第二位なるは、濱田の藩主松平康定の贈る所にして、春庭の書付に「唐金の大きなる形は、 左の端なるは鐵鈴なり。 隱岐國造の家に古くつたはりたる形を鑄させて、 春庭の説明に「鐵のは、故翁上京いをり古き形によりていさせられたる也。 松平周防守殿よりおくられたるなり」とあり。

面に刻せり。

此の他の三鈴はその來由詳かならず。また圖に見ゆる七個の外に、今一つ「養老年製」と刻したるが 本居長世氏の藏なるを、こくに寫しもらせるは遺憾なり。

八

ず。依て竹格子を除き、板を以てこれを張り塞ざたりJo小窓の右に敷込ありて、その一隅に棚を釣 れり。壁はすべて真土を以て上塗となせり。 格子を設く]障子二枚を建てたり「後年隣家二階增築の事あり。簡はその側壁に妨げられて用をなさ 右 後にこれを張り替へ、門人の當座短冊を貼附したり」。床の口右脇の壁に細長き板を塗り込めあり。 左側 屑入れに使用し、 側[西南]は幅 の工を起 は書齋鈴屋なり。鈴屋は自ら好みて造れる四疊宇にして、天明二年「五十三 [東北] に床と押入とあり [押入の襖には、 十二月上旬に至りて成 一間の中窓にして、中庭を見下し得べし。正面「東南」の中央に小圏ありて「圏先に竹 取り外すことを得]の階段を昇れば入口[西北]に、襖 n 90 室の もと淡彩の山水を畫きたりしが、破損せしを以て 概 略をいへば、八級「 下部三級は箱形となし、 一枚の引戸を建つ。室内は 蔵 十月十三日に

庭に植ゑたるは、松、棕梠竹、榊、矢竹の四種なり。

下闘は愛翫の鈴なり。右の端の聯に懸れるは、宣長が好みて造れるにて、三十六の小鈴を六個 原品は 赤き緒に貫き重れたり。 男素庭の模造せるなり。 宣長の歿後、遺物として人々に分與したれば今存せず。圖版なるは文政五年[二四八二]の 新築の書齋の柱にかけて朝夕の慰みとなす。鈴屋 の號これ より出づ。但し

宣 より第三位にある鈴は、門人蓬萊尚賢の贈る所なり。寛政十二年紀州侯徳川治寶の覽に供せる時、 の記して添 へたる由 來書左の 如し。

右鈴出處之事

伊勢國度會郡神路山之內

與一宣長所藏之鈴也 十鈴川之邊土中 ゟ掘出し候古物、 天明之頃彼宮祠官蓬萊雅樂荒木田神主尚賢許占

第

三

鈴 圖

及

C

愛翫

の

鈴

編

者

有





() 松阪魚町の住宅なり。 終 焉の 日まで、 六十一 年間 宣長が寬保元年十二歳の五月十四日より、享和元年七十二歳の九月二十九 起臥 せし住宅なり。 宣長が呱 々の聲をあげたるは本町の本宅にして、魚 8

子の て、 町なるは隱宅なり。 存すと雖、その榮また曩昔の 物等盡くこれを賣却して借財の整理をなしたり。 母勝子は宣 厄介となれ 宣長の父定利の江戸にて死去するや、養嗣子定治、江戸大傳馬町の木綿店を閉 長等兄弟三人を携へて、此の隱宅に蟄居せるものの る身にして、本宅に住せんこと憚なきにあらず。 如くならず。且つ定治は江戸にのみ住して松阪にあらず。ことに養嗣 か くて尚江 戸堀留町に、 かたが、寛保元年五月十四 如 烟草店と兩替店との二店 土地 日を以 建

祖父小 この 後、 母 内に移し、 編者等相 宣長等が 0 享保十一年[二三八六]宣長の祖父定治、職人町なる己が隱宅を此處に引き移して住めり。これ 如 魚 津三郎右衛門、 くに孝養をつくす。元祿の末には、 HI の宅地 住 繼ぎて住 其の屋敷跡と共に鈴屋遺跡保存會にて保管することとなれり。 せし建物にして、天明二年更に四疊半の書齋鈴屋を增築せり。 は、 世しが、明治四十二年[二五六九]十月、 本町の宅地と連續してその裏に當れり。 本町の宅地と共にこれを購ひ求め、 支配 人十右衞門の後室「三郎右衞門の姪」住居 これを永久に保護せ 父七右衞門の妾をしてこ、に居らしめ、 承應三年[二三一四]十二月、宣長の曾 爾來春庭、 んがため、松阪公園 有 やりつ 鄉 健亭、 其の

第

松圖阪

魚

町

0

住宅

編

者

有







紗綾形の地紋 ある黒縮緬にて製す。 裏なし。 但しヒコは、鼠色に唐草模様ある縮緬にして襞あり。

たけ 尺五寸五分 袖はば 一尺六寸六分

ぐち 尺三寸 但し 平袖にして、 巾二寸六分の裏「紫縮緬」を附く。

一尺六寸四つ新に 寸二分

身たけ 三尺七寸

後はば 八寸

肩はば

襟はば 一寸九分

> 前はば 五寸八分

襟かた

腰 あげ 七

襟肩より る襟の裏に當りて、 尺九寸の處 角製のコハ 巾八分長 ゼとコハ 一尺の縫紐 -Pe" カケとあり。 古代紫の 縮 緬 にて製す。

あり、

また紐

を縫

ひ附

H

12

長この肖像を書ける後、 門人等の乞ふ者あれば、 像を書師にかく

せ讃歌を自書し

T

則

へたりの

古屋の 官 畫 J. 吉川義 信のゑがけるが心に適ひて、大かた義信 に寫さしめ たり。又京都 0 書師 脇 有 慶

から 書けるもあり。

宣 あ 長 0 りまた明確ならざる點あり。 肖像 につい 7 平 田 篤胤翁 が「たまだすき」「篤胤全集四、三七九頁」に記されたることは、 誤

右圖は安永二年に自ら書けるなり。上に着せるは宣長の好みに成れる服にして鈴屋衣と稱す。歌會 は講 書の 席上 等にて着せし 一種の式服なり。 明和 元年[三十五歲]或禪僧がこれを見て、我が宗の

今さらに何とがむらむから衣やまと言葉にいひなれぬるを

に似たりとて答めけるに、

邑を訪ひ終日相 とよめること歌 語る。その會談を記せる璣舜問答に、 稿に見ゆ。此の頃作りたるなるべし。寛政四年三月宣長名古屋にあり。九日人見璣

○翁[宣長]の着服は 何と云物ぞ。 據ある事にや。

△據なし。 唯物數奇にて工夫して拵しなり。

△誠 左には非じ。何ぞ據あるべし。神代の服など學びたらんには美し過たり。賓主ともに嗤ふ。 ©に據なし。本多伊勢君[伊豫君の誤ならむ。伊勢神戸の藩主]の御隱居なども强て問玉ひし。

其後借りて型など出來し。

とあ の點あり。六十一なるはその色鼠にして唐草模様あり、現存の品に等しきを、四十四なるは模様な 色も異なり。 るも鈴屋衣 を次に掲ぐる六十一歳の肖像に着せると對比するに、 抜するに、四十四なるは筆の至らず且つ略する處ありて然るか。或は、年經 のことなり。 の前後異るか。其は明に知り難し。

其の製作同一のやうなれど、

Ł =

相

せるを以て新調せることのありて材料

は同

じ安永

年によめ

る花五十首の中の詠

なり。

左圖 工が色彩地紋等をも委しく寫しおけると、現存せる品との色文等しければなり。その概略をいへば、 の肖 〇所 像 有者 に着 本居長世氏は、宣長の歿後本居家の養嗣子となれる大平の後裔なり。 せる鈴屋衣は今なは現存せり。 その別物ならざる故は、此の種の肖像にして、或畫

六十一 四 圖 + 四 歲 歲 自 自 畫 畫 自 自 讃 讃 0 0) 肖 肖 像 傪 本 編 居 長 者 世 氏藏 藏

第 + 大御代ほが んひの歌

第 + Ξ 短 册

第 + 四 色 紙

第 + 五 富士の 畫讃

第 第 + + 七 六 男春庭に遺せる 加藤千蔭に る書狀 贈 n る消

息

第 + 玉鉾百首淨書本 古今集遠鏡浄書本調の玉の緒浄書本

第

+

九

第

+

八

神代紀髻華山産稿本

第二十一 古事記 傳淨書本

第二十二

古事記傳終業慶賀會

の詠

鈴屋翁略年譜補正 鈴屋翁略年 譜

鈴屋門人錄補正

鈴屋門人錄

## 散古事記傳首卷

紀州侯徳川治寳の題字

目

次

御題字能後爾記須詞

〇附 錄

第 二 松阪魚町の住

像

六職原抄支流の寫

第

第

五

山室

山

與墓

第

四

縣社

山

室

山

神

社

第

\_\_\_\_\_

鈴屋

及び愛

翫

0)

鈴

宅

七 法瞳和尚添削の詠草

第

十一 賀茂眞淵翁十三回忌の手向歌十 萬葉墨卷十四経條

第

第

儿

懷

紙

第

第

八

在京

日

記

殿能御前珥持參上理祁禮婆

御筆跡能傍乃紙能開而有所珥

御印二上那琉波

婆 序 此 紀 湛 登 傳 亞 毛 首 云 相 恐 文 卷 章 乃 氣 爾 下 禮 不 世 那 乃 琉 杼 添 常 波 奴 我 能 賜 事 序 紫 波 伊 文 金 平 迦 魚 爾 添 袋 良 登 登 問 禮 云 斯 邪 文 迦 理 字 婆 派 有 翁 溜 袁 云 乎 那 其 當 毛 者 時 朱 思 或 志 布 人 己 意 押 云 有 加 而 時 賜 R 志 流 比 茂 書 奴 有 爾 琉

乃 君 有 乃 都 御 留 文 爾 袁 令 許 波 曾 眵 申 如 賜 此 良 自 米 良 又 珥 外 斯 爾 豆 誰 斯 乃 詞 乎 迦 請 得 牟 登 答 良 禮 祁 琉

事

大 御 平 筆 平 乃 跡 初 己 能 教 添 子 奴 皆 留 事 乃 誰 波 斯 加 波 毛 悅 眞 仰 事 邪 奇 良 斯 武 玖 登 翁 拿 乃 美 靈 畏 毛 美 天 如 翔 此 乍 記 歡 須 奴 爾 良 那 牟 毛 登 有 春 祁 庭 琉

文

政

五

年

壬

午

冬

本

居

三

四

右

衛

門

平

大

平

野呂九一郎源隆年書

伎 凡 牟 平 類 閇 Hi 奈 此 如 御 四 賀 春 無 茂 底 琉 助 此 伎 典 + 斯 庭 汝 + 有 波 m 兀 書 奈 袁 之 伎 # 爾 此 Im 卷 奈 利 掛 事 初 家 有 如 爾 遣 利 宣 物 乃 登 此 難能 旣 此 彼 宣 長 禮 乃 厚 哆 伎 玖 云 許 留 長 乃 表 迦 玖 事 奈 富 畫 世 多 無 装 賞 良 珥 利 杼 玖 爾 乃 波 毛 許 物 給 毛 登 彫 息 在 年 登 波 禮 有 熟 月 板 程 事 伊 斯 迦 琉 那 足 皆 乎 無 都 豆 奈 琉 板 此 賀 加 慢 伎 此 登 仰 本 羅 佐 奴 御 全 茂 乃 頂 事 登 筆 事 板 禰 略 爾 袁 初 本 豆 云 者 無 禮 崇 捧 卷 觧 理 染 遺 出 今 爾 氣 m 乃 來 記 本 給 級 恐 起 \_\_ 都 斯 波 邪 枚 卷 美 毛 添 理 置 書 須 々 板 歡 胀 m 者 哆 斯 爾 那 令 將 比 布 波 流 我 利 彫 己 登 良 彫 朝 不 大 伊 此 倍 早 玖 谷 飽 伎 稱 他 者 玖 家 北 高 志 打 那 掛 豆 模 班 毛 行 奈 留 己 伎 物 2 佐 持 迦 殊 加豐 功 势 個 彫 小小 退 113 乃 珥 留 杼 與 志 弓. 歸 1: 绾 程 宇 大 贝易 印 氣 R 奴

御官高伎

大納言君乃蓍馴斯給幣流

能 御 葵 装 乃 東 御 乃 紋 五. 能 葉 葵 金 糸 乃 唐 志 豆 草 織 之 略 御 裂 琉 帛 登 乎 登 Hi 迦 賜 R 理 流 马 表 B 提 京 加口 經 順 E 登 美 令 雕 織 玖 置 成 給 来久 湖道 幣 流 琉 常

斯 良 美 略 = 眞 出 禮 不 漕 -名 流 成 後 婆 卷 子 書 者 校 其 與 春 等 弟 差 IF. 理 庭 者 子 斯 别 末 + 摺 乃 不 彫 五. + 卷 此 改 見 卷 眷 出 彼 那 植 志 春 來 曾 米 毛 松 庭 度 爲 三 有 有 之 每 祁 Ξ 叉 信 妹 珥 留 度 + ----美 麻 云 乃 卷 濃 卷 显 立 彫 丹 勞 五. 袁 者 竟 羽 卷 事 經 琉 勗 栗 々 而 每 書 田 斯 那 爾 略 + 玖 毛 元 理 滿 成 成 本 皆 就 奴 珥 春 卷 倍 理 讀 庭 翁 祁 斯 合 之 乃 於 留 須 手 自 此 初 爾 流 書 我 者 似 事 略 翁 翁 己 琉 乃 自 度 斯 茂 著 勢 書 乃 有

勢 奴 殿 殿 煩 派 今 留 能 乃 留 年 道 御 御 珥 之 曾 前 前 秋 恐 爾 有 爾 伎 來 乃 奉 奉 登 斯 初 琉 留 鈴 年 都 登 倍 方 玖 頃 屋 底 乃 彼 集 仰 添 爾 底 例 有 事 所 蒙 乃 信 奉 之 禮 隋 見 禮 留 K 跡 眵 理 峰 伎 繼 奉 理 加 有 翁 乃 其 植 之 松 著 禮 婆 松 後 高 波 伎 勢 茂 者 岳 惠 大 琉 平 能 書 之 許 同 蔭 袁 樣 IE 與 登 理 爾 月 米 此 彌 己 乃 八 繼 今 末 峡 R H 都 贈 珥 布 方 美 於 奉 許 理 能

爾 御 與 理 仰 丰 勢 都 板 己 泇 本 許 良 出 登 來 此 佐 麻 TU 良 爾 文 珥 字 R 袁 仰 K 次 給 那 R 波 毛 書 奉 玖 豆 年 而 此 賜 來 宣 度 比 八 長 祁 帙 之 琉 豋 著 佐 云 斯 琉 眵 波 爾 琉 大 阿 平 古 他 事 平 琉 平 記 召 那 傳 豆 毛 寬 大 奉 政 村 奴 之 高 留 度 行

御題字能後爾記須詞

多 須 秋 答 豆 帙 爾 彫 政. 斯 竟 我 此 出 事 袁 令 奉 志 豆 己 哆 翁 事 郦 五 來 深 成 受 彫 伎 斯 年 是 琉 古 訓 助 哆 玖 波 奴 賜 公羽 賀 爾 板 事 與 m 氣 琉 寬 袁 道 登 斯 記 琉 己 波 事 爾 琉 珥 袁 爾 之 理 執 平 波 思 豆 彫 政 乃 甚 其 思 起 十 傳 那 預 勳 士 家 其 初 玖 間 年 毛 業 禮 斯 頃 米 事 斯 斯 思 喜 茂 留 略 = 耙 美 皆 + 波 病 有 登 比 午 + m 名 阿 绺 1 1 琉 天 派 斯 三 波 年 年 著 留 兒 幣 良 其 爾 明 己 伊 六 屋 理 斯 志 波 尾 餘 珥 始 務 初 勢 張 那 良 里 斯 玖 平 勝 五. 七 板 成 尾 毛 漕 乃 鈴 身 那 己 殿 年 年 爾 登 張 六 有 書 木 毛 那 A 頃 祁 將 毛 云 大 付 商 眞 老 賞 丰 横 年 爾 祁 琉 令 宮 袁 實 井 波 人 衰 合 有 斯 琉 彫 派 爾 植 干 其 明 禮 風 閇 理 氣 經 금 登 茂 間 秋 摺 和 月 松 己 祁 留 哆 志 婆 所  $\equiv$ 元 底 其 堂 有 不 溜 如 爾 理 卷 -普 年 登 信 堪 太 那 全 凊 次 此 此 乃 年 甲 玖 永. 登 那 賀 m 毛 時 部 R 議 神 請 出 餘 申 樂 谓 五. 有 寫 八 手 五 年 帙 堂 基 有 組發 元上 卷 氣 得 來 斯 爾 留 略 年 稱 智 書 登 祁 K 彫 Im 爾 袁 志 能 茂 此 早 琉 眵 到 三. 禮 爾 出 波 琉 經 豆 婆 初 Im 人 玖 琉 元 眵 帙 幣 擂 古 今 \_\_\_ 波 师派 N 來 自 板 年 理 部 玑 學 珥 翁 曾 ---公 卷 EI. 初 T 映 斯 毘 令 文 纵 書 2 如 由 施









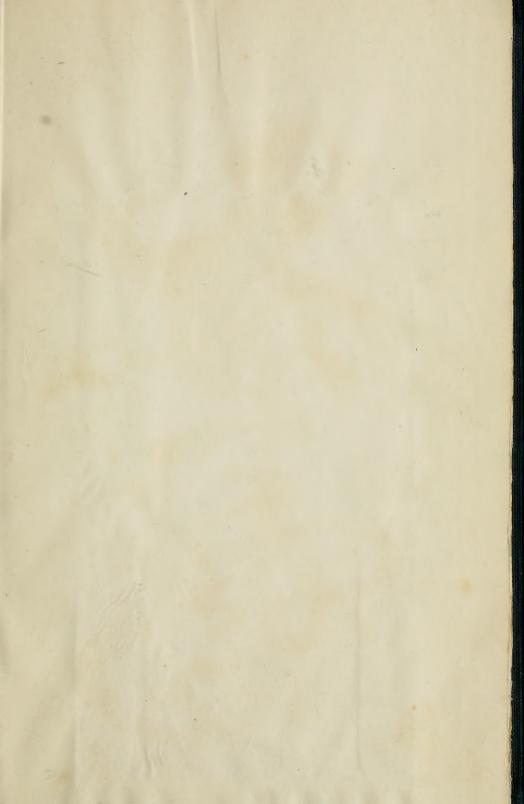

784 K6 1920 v.7

PL Kojiki 784 Kotei Kojiki den

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



